

180 J3Y8 1936 v.2

RS Yurin 180 Yurin Fukuden ho

Fast Asia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY





問顧

新村出 先生山田孝雄先生

正宗敦夫領夢

會姓日本古典全集刊行會壽梓

## 有林福田方卷之四目錄

中風門

口喎 口鳴 口鳴 質遊 吐涎

不仁 虫行

中寒

中暑

指痛

偏風

冷直

臂痛

筋攣

四氣象中 中濕

福田方卷四

## 有林福田方卷之四

## 中風 風寒暑濕

經云夫。風ハ百病、長ナリ是。由了觀心之,中風ハ傷寒、上、アリ病ラ為、コト急卒ナリ岐伯カ 諸、冷樂アリ行學者子細。其、方、意ヲ識ヿアタハシ故。茲、論アリ奥。而述之竹瀝シル也醫 驗アラス所以二方ヲ用ト欲。者ハ先。其、冷熱ヲ定テ乃。方、檢テ用、、効、アラスト云コナカ ルヘシ湯樂郎「爾,丸散モ亦然也凡,此、風、發てハ必、熱、盛。」。「由。故」竹遊シタ、レ葛汁等, イハユル大法ニ四アリ 二云偏枯 二云風非往一臂不隨 三云風藍起。論。 千金云古人,方,立,皆病根、冷熱。準,制之今,人八急。臨テ造次。搜尋即用っこ。故,多。 四云風痺註云

五臟中風論

多、風ラ惡"四肢意質皮肉 間 發熱身本トラリ氣短。飲食セント思、ス队コトラ嗜"醉タル 燥而喘。《氣逆肩息身重。背痛。而脹腫テ蒼ヒレ晝ハ差テ暮ハ甚。 論云若色白ハ治スヘシ 汗多」風ラ悪色微アカラミ翁々ト發熱身ホトラリ籍テ言っコトアタハス飲食セント欲テ食 筋急攣痛目、色青ナリ若。其色青黑二ノ面一、黄、一、白。タル者數日二ノ死ス 心中風之狀 肝、中風、狀汗多、風ラ惡色少。蒼々り頭《タク目間左、脇痛。甘ラ嗜但婦ツハリノ狀、如。 如。唇、色ハ黄、ナリ論云若手足青、水者ハ不可治 スレハ則 噓シ舌、色赤、焦色。 論云面目卒時"疎動スル者ハ五六日ニノ死 脾中風之狀汗 肺中風之狀汗多,風ヲ惡"色浩然トノ白口

曲者隱蔽委曲、處也 又云大小便也 胃中風之狀額汗多。食飲クタラス膈塞不」通"腹善。滿 不利昏簸汗愈多。急志意憧氣耳,色黑。論云若頭面土,色,如。ナル者ハ治スヘカラス隱不利昏簸汗愈多。急志意憧氣耳,色黑。論云若頭面土,色,如。ナル者ハ治スヘカラス隱 臂中風之狀汗多ノ風ラ惡"色始タル面ノ如"態然タリ浮腫腰脊ラ引ツメテ痛小腹腦曲"小便 色黄ハ不可治ス

福田方卷四

失衣ニノ身ラ冷、時八曝、脹口ヲ脹肩息心下淡々トノ寒タルラ食スレハ即泄也

不治中風不治之證髮直テ沫ヲ吐テ頭ヲ搖上猿ト面赤テ粧セサルカ如《或、頭面青黑イロニ 汗綴テ法、如。眼閉口ラ開聲ハイビキカク如ノ睡 遺 尿人ラミシラサル者ラハ長不可治

三證風中腑ト者能言テロモ喝邪ノシカモ手足ノミ彈鬼ト也風中腑者則口目喝邪ナリ風中 但。口、内、經路ナシ中風ニハ涎、聲了氣中、涎ナキ也妄、涎取テ汗ヲ發な業ラ投へカラス反 能也又氣中、讀候ハ忽然トメ仆倒テ昏迷人、事ラ不省牙關堅急手足拘孿其狀ハ中風ト異 腑 如也更蘇香園ヲ與ヘシ 又云有人忽然トノ人事ラ不」省身躰軟弱ノ牙關不」際 延モ潮塞ス 他病ヲ生、ヘシ但七氣湯ヲ與テ其氣ヲ分解シ其壅結ヲ散スレハ其氣自止、七氣湯り連二進 スタップ、 一次 「脉濡ナリ 授ニ局方、木香流氣飲ヲ煎ノ熟スル時 麝香ヲ少許入テ服セシム兩関隔職、此、故"脉濡ナリ 授ニ局方、木香流氣飲ヲ煎ノ熟スル時 麝香ヲ少許入テ服セシム兩 數、醫、樣見皆中風ナリト云、醒風湯、屬ヲ投スルニ病者轉昏。タリ僕其脉ヲ診皆濡也氣 八則性命差也和劑方指南云夫中風者其狀奄忽ト人事ラ不ら省凝潮、テ昏塞舌强言、不

加テ以其中二利スレハ氣ヲメ常、道一版。シム若夏調べ、能、スメ則氣道、而厥セハ父變證アリ 闘利勝トテ樹節ラ通シ騰連ラ利スル薬ラハ不可用先。生姜、汁ラ以。沸湯「泡蘇合香団ラ調 テ服ヨ次、七気湯ラ用ヘシ大流氣飲「石菖蒲ラ加テ織」之氣順、而蘇、御治中湯ヲ以、水香ヲ 牙翻緊急ト中風"似タリ但。咽,中"痰,音ハナシ 緩無ラハ氣中,病トス誤テ中風,薬ト及"通 版、而是タリキ直指方三层疾、人入多。其氣元"不服ヲ遂「氣中トナル狀"中風、如。外倒腎迷

トス

涎說 又云臺愁アテ不意ニノ氣多。厥道スレハ凝潮音。塞テ牙爛緊急スル也是ハ中風、漫潮

アラス若中風ト成テ治い之、或大通ラ作、即死ス

私云是ハ中風、涎潮ニアラス能分別メ治之

本事方云一、黒醫アリテ便中風ト作、大遠園ラ以下し之数行ノー夕丽去

《語』 而。無脉者、經云散無。猪。脉イタラサルハ不」治トモ自。已謂。氣、暴逆スルナリ無復

福田方卷四

スレハ則已中暑、脾一入。者、昏トノ不」覺也

獨一上ラ而不以下氣道蹇一塞而不以行散一身死セルカ如っす。氣過忽遠、陰陽復武スル ラウチカツク如のニマクレテ時ヲウツシテマサニ粮又此ハ汗了過多ニメ氣少ッメ忽上件テ陽 ヲ服ヨ其樂ハ本事方。出タリ ラウッシテ方。態此病ラ名。鬱胃ト云且ハ亦結トモ名。ナリ婦人。多の此病アリ微陽倉公散 スロ際モノイフコ能、g或、微人ヲ知とトモ人、酵ラハキカンコライタミタ、眩冒、頭、物 鬱門者人平生苦疾ナクメ急ニ死人,如。身ハ動搖トモ此トノ人ラミシラス目ヲ問テ開 力散一時

亂ノ客邪栗」之其狀死セルカ如ナリ營織ニ息アテ而不常脉尚モ動ラ形ハ無知ナリ其耳、內 ヲ聽「脩々トヲ購罄、如、アリ而股間援ナル者是ナリ其脈ハ寸口脉ハ沈大ニノ滑也沉 义尸厥者陰陽、氣逆スル也此ハ陽脉卒、下陸陰脉卒、上昇陰陽居ヲ継ラ樂衛モ不」道、真氣厥 シ滑へ則氣トス實氣相轉身溫三面汗乳此ラ腑ニ入トス率廠ノ人ラ不知イヘトモ氣復ス い則質

病職。在『四肢ラサマラス智コ、ロミタレス一旦管シタカハサル者是ハ能物言。微知アラハ 心肺。塞、ト同候、然トモ此ハ口噤ラ以う差トス 者風冷、氣、中二容テ滯、而後、「アタハサル故二口際又鳴」コトアタハス前「イハユル選 ラ使ラ舌、本、連舌、本、散タリ風涎、經絡、入。故、舌不、轉而物言コアタハサルナリ 舌強ラ物言コアタハサル者ハ風心脾、經脉、入。心、別脈ハ舌、本、係、脾、脈ハ胃、緒コ也咽 々トノ聲ラ作「益。肺氣心」入"時能。物言邪心肺ラ中テ經測テ過塞スル散二然シムル也 上、除陰陽俱、虚、者足、厥陰手、少陰俱、虚、病若恍惚尸厥、人、不引妄、見、、、ナリ ハ則自、愈、又若唇面モ身モ清冷ハ此臟ニ人と、トス此卒版、人八即死ス 也大中風等、卒死、混セスノ治ラナサシメン爲也 風鬱者心肺、関物言コアダハス但職 此等、病證ハ中風、篇スヘカラストイヘトモ卒死、病相猶中風一般、間儀。引テ即此二書入 义臂不随者此病ハ風辨。身二ハ痛モ無ッノ **义其左,手,關** 風瘖 又

福田方卷四

則治スヘシ物言「不能者不可治

如應 忽然トノ皆テ酒ニ酵タルカ新ッナルハ是風遊上ニ潮スル 時一アツマル言語蹇雌と形態人如妄"吐道セシムレハ躁煩、十二一。タモ症動ナシ 又中風 ハ節攀絡急中風、石因之百起。初小中ラ得。假、潘震、疾ラ件、故風ハ百家ョリ起ラ獨了一 普灣方云蟲邪實邪,正氣ヲ犯。陽經。タ、カウ時ハ痿寒ヲ抜俸ヲサマラス陰經ニ龍龍時

指,新風熱,無審尹成、手、指ヲ攻テ赤、腫、テ無木ス花則肩ト臂ト南、膝ト腫、也暑熱、遇ハ或、 透。属風トナルアシキャマイナリ 又云属風、手、指、響 曲衛、間疾忍へカラサルハ箭。断 大便穏ヲ即作ナリ 又云此病多ハ智騙「羨ヲ生」久ケレハ則添願、也眩節「附著」久不退

落セントスル也

調氣 」之、者ハ忽先當、氣ヲ論、ヘシ然後、感スル處、六氣ニョリ節、隨、治」之此、良法ナリ 内七情一後。而得以之者祛當一氣ヲ調ヘシ 當一風ッ治スルニハシカサル也 外六淫。因。而得

1

顺氣散等勘用也

久服 艾ナリ人、得一爾知十二云、リ 此二類セン今人ハ三五識ヲ服ノ効ラ求、醫ヲ貴セルコト急速ナリ孟子云七年、病ハ三年、 中風者此疾ハ積智スルフ久。發之,一日ニヌ能。致。所一アラス皆大濟ヲ以、久、効ヲ取ト 唐、書載王、大后中風シ暗跳メ不語醫者黃耆ヲ數解蒸テ以っ葉は之差、ラ得のシハ盖

南水香 1,3 陳徽スル也又病人壯盛ニノ智睺澎湃ナル者爪帶散ラ以ラ少々吐」之 又倍謂"熱スル則風ラ 生ス大無ハ然。傷。多。胃臓氣虚亦熱、脂。風ヲ生スル也諸虚之滋候ニハ モ氣テハ不」主須。人参順氣散 官柱 直指方云治」風,良劑ニハ小纏命湯ヲ上トス排風湯コレヲ次。然。山此、二葉ハ風ヲハ主 以不可嗣之 又云治法大要ニハ盡。疾ヲ消シ氣ヲ順。ヲ先トス氣ヲ順スルニハ CO以下コロタイプ印刷三六八頁へ續くし 島薬順氣散ラ以。佐助スレハ 共間氣一。流行、則風モ亦 天雌 附子 鳥



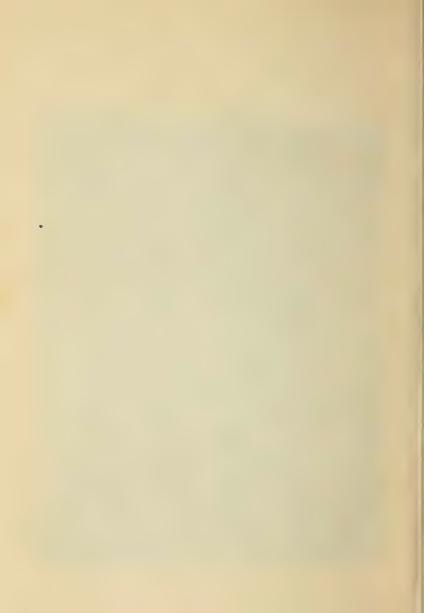

房所 精室·扇沙作時麻上高山是一震飲 八百人人方母米一不假投行方主持你 福也官家可以一下五人马方情就可各本回 大小大 一下 以 以 农 又造附子 五度所 楊以并及得"行子三美大人人生意如,并 僵蚕 当 当 大名蘇鏡放水銀 八銀 张、提出方言有人四十二二年 日好了美 血味 寒 四 美新尚樂人力養養 香田之前、田石之家の内でこの屋半方の寺へ 金融 科尚水管 妄 和了一点多男人们

是是 方中人、下近一世 N. 1. 後把 山州 等題門傷病,如此 川州省 以前 居室免房少多 多川、風水、小竹路 間のこう 過風人大少用事被三、到京風り見り上人様が見る 事の風の京意時と人の中にかなるは年十七九 花人一等 考 八時又明 村二一 山中北北 吟疾於上在一数一二 海京三人人 東ノンド·加州 南松香二家華一方成一十一年 成以移動 借到不少以到处一班 而 又一冬

一個一部一個以外大大小小子之世一件多指人 吐は一生一年一一一人一人一人一人一年一年一天一一人一大 はお、下ラス其意一大八下方で、其一格楊義ない コスランにではいてしいは、同、大きりととうとして 这一位一个一个一个人一天小儿以答成一流玩 新方 中京以外意、ララという原因不行為 等教与五十二人村一可也又少用方端中人三人人 生了人一人一人一人一人一人一人一人一人一人 大事一不能,命後東京八初少山はちったりす

在一一苦的方式与又族一方限以一支持将 瘦死义 到有一一人人同意多件作品禁 夏原、此一 夏原就不香 片頭原 豆花属 氣程 丁以及以別也是 己有一大三年死 時以湯入少人吸遊山野山門面南時五五十 学名者、首元ス 病一条以此人人人人人在一名一个公方是在人 可然火治は一行 你一下不 万天火山三流 时流形 為住人 が一時

好成不不 建国子子丁司方 向收 四肢不養病 医那多病心肢後然少野風 免張 八年 所清 人一花 馬 人 尾張三 散 原因節 臣了第行了不能於行人三国方 不可以经是軍事至此到次後人 无讀 左僕 为多都乳人可也可象不够正 七八七十八人四肢初至人者、人人、中和年 氣一部以引 晚俸一不順一又時所言之思於不以為 竹蔵 なる いまする 中はと 職眼的的 身体还有十几的屋及了之后之

斯宣 松子、花子以子二 九門川小黄道、竹門丁丁三八、松后七九 次三年に大多少 明 東 小下生代 属門者家所二二 時上告時 一等者可易到我我也有寒者 是少 另一 主軍 15·16 其方言事 ?

三七三

る病長 七方茶的管京 及五面獨者人 发中点 特工工而是十九八 後大夫行文将金大片 情歌名風 作も 17.10 平前縣除三六 The state of the s 二元元

左加十年以三致史一者一年八七万英 万五巡 成在,在各方 成在方多下 奏之会不愈清 不正正 日本官 第一項马表三丁也人多為軍 九七寅都后十三川 南伏なっ 八多をりする 中名人大仍信日時若各面以同心 方面, 教司 次三次 ララスギラほん 一生力.

高島等所分面一生一年、在一日我風水上之 半月不停日服四部二十一天里下了一个十八次的一人和方天车来中的人里不看断 かいとは大阪風にはまり一大脚茶後 十三月后世事人人有野野李八十人有疾 韓國事 一意里了了一时的江河, 好情 に大服、老一門人、用了病人人大人 底 京

石刚子香作 作从屋本、内及三味了作所以来 いれて を使年 相下五蔵 ひに上野 人一至一八面前方之表京 你以不拘我之 する これをないると 地でいるで 九本、唯方 八九十九八 一言 一本文 在日本北北人分野 好人以下在一体 て行人方人行行法原品 川方上、白大京、白大京美自州加各に七年

七七

三方部里了一百万人在南北天成了明信不知到了 教養 衛年 美多治 心化信服之位行 取亡人屋 我成八二股的人之前非太正可動情方正多量性 京然之後 皇帝三四 或七八十五至 不一卷一年 あいるい えいり 又在脚務人作之二七十一分老与此引 東一語雪小 部北京 有白本 七杏仁 故意方是杏仁川诗 外電戶所順十 是中方 各行於 東山方 所用是所以

竹門 が成り起いるかるまい だろうも 古湯 言言の人へ 亦致司者 长 也连收此一大 图 看 からいかい で所言 カデー 如东市 竹手 ぬ桂心 料工作之 かんかりとうる かけて一方 七九九

雪雪 自一者写 不同者 加門子白首

三八〇

惠職者以後命傷之子情依因,大人物 龙祖的 包状了 左路 二百食 七明八日人 之一は白野、五年二五五十二方 松大府 沙方的 不知了 養乳好不敢非果 主要会 有多地方 如府員 一人外 植刊、白木 明年 行的 から方りなった 新凡 照門亦有十 男体後病 時間 不了 眼的一點 明多子用屋、精林者、其八立一島、東京ナラ 前, 南京是京学长。以了与了水之以其的 你日本人大一上巡班行人順八者人 行一本明之了的故人 司号指南大中将半河不卷 小孩俗易小山方一中,蒙了周天东各场用又少与人差 有成物,大學中文明一一次一次一次一次一次 前等方子號公司、該周四百不是一個個大

j. --

中人 人人 人人 一一 服下了 大 至 石 動下 あるといいますかりは今後の水とことできた 村一人人、大人一年一日以外以上一日一大 行并有主任之徒到 情傷一老人,可夏中市 你何所不成也順急一口的以作 こうテラスト ここになってする 相侵、多之今金篇《表明南、一居歌編号 看每夜三四東以東蓝者以上了些病、是候寒道 弘 三片 以原上、明 以月中川、福等年刊了 一切は小孩命傷、生にすて、必ま、一切を見し、

心風 教则面赤角红丁年中地傷 腹松的張 平成教明 高黃常体不二,行步以及教食失失 心何是作法、吃物為、武病、前時其一章人声 排房湯一和子方文男子特人風虚於四一所氣順之 在這一時初間到了一時候我則面看 寝る八歩倒新之人下相随力 子子で 福村 新色曲片 而明人 三言 を記入意が後ずり破けるがになった かり 一日一日一大日本の日本ので、大江方丁で

日本多明近江一三三、墨西北八十年五人 師風 教訓、面与一一教徒 右祖書、为了各眼三後或成生臺で行政情以下重 在外子 告诉 一天若以北下人 二季 在をできせんなとこというとうなっとけいりんと 乾佐、今三十八而松八八 麻黄素白鲜色桂心 杏仁 奇大春到蒙古 少少是一年一年 日明己遇所該因 粉活香玩風 疾的人行例並取给人 動城 白艺菜 川芎 甘至生分

文十金星方文加州干 首与根 好歷、於了於東京海、屋山、今大小 の一切にますると、地風です。如年、小 同作肠源,口专、口野情是是些多等多者 初前一年方文時景、用了了原来了学、爱力 入一人分一意。 己戶一一班時候 女人以来二枝 かりといくスルモアリ 京京、五十二十二十八年八十八年一八年一八十八年 周虚然也 系統 鐘给 医卷 八人人在什么 からなれた

先方行作 自己 萬大松月江 十人徒也大 一 特片豪不 经本省与人 野我 指科 子 与 直将方三五截 法川 所主方之人人候行。不好以大一東面灣 後到海上 等 等 計一後我一衛生者与之人同一時 到脚於 有人忽然一个多心的一是多地言 「以気为ける者、言、使命柳風が易、雅風 治一原泰四南 信 病 小信 文子生方

更新湯 直指方云即中州州本家的 右三、京門指於生養人、東次次為美類 多少行了多人之虚む与虚了智奉、我面 日本意と客を一下すり日夜 思れるいち 時以中的一支衛所即以下 平三限別一八十十二本不為二十二分以次 一個公司 おけにあいないとき、御前中人物面はこ 加维地 相后

三八八八

你不是我在一个保友门里了听一方二十大人 、有種問到首於 正教治行人人似朱砂四解學 我中民沙王百五十月一日 别為虚地一致 上一丁一下校文 信息 京子上特 新义章 於奇师,屬杏草人 我可對可民故一并不可能但其中仍以及其一直 家以此二年是不年 便似乎死 人二五 服二 むストライリ 九二年 地上班 也不知 好使我 成一年 法打事 四門是應其後行

人能一次是一個所有地一次收入我上的一支美 作子、大學等于上十年之外我一片其一人 在門馬方三年 風寒屋氣放了文名 電馬車等付其少軍 時多 蘇於其一 衛雪五榜哉,惟了後小言力收了,终也 到玩作道·一班到 文作表到·又称 河北中 こう電宝川ノ養眠でも動 東多様正先は かいかなかられて、又学人 すかなうえ 在一人一人人一人一人一人一人一人一个事情 一大院中国一下来了一大年日民人了 色春

なか、三方、三妻とうでは、水一送すべてなだとう 听,无以情我 白一方之底以及"事中污义等方言 シャは、作 要一一情 其好也能 後 说 近了多方面 一人に大小野、ころ不安の魔様を川下上精我了 一方方 特所以 上海等中京 丁豆精子 日本人 二精哉二钱 煩无哉 奉 一、姓は、生き、どうならな、後男は少城なけ 海 作者 作 四一之一一天三年最子

星報時新散 和何方明不婦人一切 既然攻容的 右個中 意服三後生養三月東一大水一茶黑人丁 两品 本面儿子一次事情 時節は京原南大学局所多麻きり 大小年三十七十七十三十三十三十一 於事·以及即軍步順了下銀衛士工作於於 りからりなら 門师 原南馬馬風老人冷氣寺後等情事 麻黄 凍皮 島菜冬多川芎 白花 寸二十 松彩、白題至他用史持校拿到臺灣 してしるのりたとう

人不信氣哉以外方方之地、為其情後人可以 夏耳鸣一,水 七金美力等力温能力可能 一流行的 清清十三素 が 変水 風力味 高行行者 后、阿多方文小多印第一 白木人参加鱼家以各門人方順奉散公司 引作成痛 温丽声的班 過易 奏行 公司方中国上軍四月八年之下 松用フトラスは 学のは一道がりる後の切りしてて必要し 智方 傷寒口人多 原系最、心態 養養

成一貫放工作一个至了是少比家会物先散 良方之北存中。权礼故以持一方 近一河院大手之名 主張物標像 今世名語 多 山東川州 美り 治を動 かるいる。というはま 不大极付了 我,我不是各位的我更成了 上、三两五、双台千只過或一行 野ち 秋礼 致以時 另一年

又和刑方三生飲了家順九般小假 又民國力論、一人、一人、一人 为·予以外 喜 只三班八一状 , 脱红病 明明、京然三致了海、扶子、東京屋 石魁末一方。安水三大飯室堂七月次一多半 一分一一大人一大人一大小小小小人人 後中華一班人而然人後,表常官中 写:一手更好け、在十八年 天帝星冬夏地 水野事五年了

丁不以前、生熟ノアー人、二人煩え故可素味 八十八万八十三元至 気 存成 及事所 成年大利 高工以上於傷或三肢後大致治 題為 右交回以来 两月分子是十五月 不 黄水 出島ではまり世間ではまままでする 不 為作展有上面方言亦以何天》 新三所可以不以外与为他是 水水 加出三次了

二九六

班三份去是三月水一選年八十七万方、三月三月 一十八二 后去知到一一以以我看来 起信奏歌 新春子之風氣四門的疾痛動日不 17 5 元 和·山下の 15 元 15 1 1 1 1 1 1 1 100年 京 中年 下川馬春 利的信息 結級若 其本子 家 奉知不查程 龍出者楊信者所属不使及不 人多公 さい からま、ころしかと 報中民奏明日明日用平安 明 了一大家

高三城了了了 衛便都言一動作,年三五 生云 就以 流 扇谷 乳本及皮病項母麻痺不住物 住在月十二十二十十二年成臣事 真件一至朱驼的三米 大子 青海 下る 於事例看到看見馬方方,白花地三面慢 己各分好了一粉、能行行 有写一体押不仁 物水土 1915 犀角生分列所山 尼河

右到所以外面好限人所其人工作 你養"和言可能該大九一之以以私食同 金治十二十五十二十八味都世而万東 院五城不真と句隆至る少、成松事的 言思新平 心皮 里附子了吃性川島該多校等之故村子一分天麻等 麻黄山市 白附子方法 性心以上 鬼话各至末 楊治三米 阿豆花 か 白花大生 白豆蔻二千 上、大小子人一半方三以京三 一方で ラス枝当 大二十七多江

小水子有小者 又一切問門 南方面ないまけずまり 生ノ三回 200

黄衛行物中可以方人大他母之後,以名公不 了以三行了一三首者写他了 以考入前中黄 即并本一本任 我感用此其用 文文好者 面"土八十一一万、至、文 公長者 下孙 的者之时

八十四年分學一十五月又後看一方一村的後多 おける水三後水一道半天、七分女ときは水は 及日子 紀七季方方氏 又京は一万金数である「個間子をま 加辛谷意見る 将子於一隻都 等 而 生獨信等生物小人 松二味光不 あるず、各分 白代於金八十至 

宣传了上一文符之一等左衛不及後也香 不多等的方治後是風力后題站 高限人院 半到了面面不到了 等, 原源版/花光方言, 叶高力之为后之思 三千有人一人力之一情意 改為了是人 十名 又録後官、年夏亦不不仁的人 文是再方:"附五八人方金说小人为公外 松本事方、白老京有了共一十年十一级新品 小伤民人人

师 三人をう好住了一次 金ヶ間中でで 右先同年物法良 九ラムを一大多一人 大豆米湯 中風之意 一月 一日 學, 高視, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 被的計學時候 一年後天至了一本版三百年了以来。 江及 産は 百病 到中人 前を 限言文はは、外で成二十五十四八七日 はかったいとよりかつった 佛之二佛 一笑 於下大

那原本 高原 与我者多上素糕 故也 逐年 是一天的大大五人 一日又小事者 吃物 是方杨孝中一名"好整力作"致这及精相 在易与一面在 文政的 年章统 敢服上一一一角写少 及張一大豆果儿 的防風方如 此版十二一口源 回肢海鱼及后 作 收之即位,又三两有然十件事员 后情之又深入疾,薩岸了

右祖主、石服四野水三萬り一之をノニア空に温水学 · 防風·威大南星及情况 甘草 · 中國心學人物言不能及其外不養手之時四個一中國一學男子婦人一左衛一一在原一時四十八十五年 学前、生意十行以入了套以 白水酒万余方人之民人口東京京 年 りき一切、気疾症は 右野では三年からまかこととでかってったっち 好城中間で表 小防風 柳西名画 白大東市 里里一品

有人的急场海上了人人一不吃干明 氣沒沒要 是 我会也好中的地方像在我 黃語之一下以外的 所以不 所以一版隆 W-15 133 1 明美以来, 雅以四人, 改章子死, 四八十二、改川 那一一一何起一十八十二年 をかまり、三成山至二方行入七十二方、三 万本! 意指了· 展産 いたりは ~ 村里 生一年後、中月一年 旬ノ治さ 新小池

松門散 本事 方云明系項目上攻上于其人多 千金龍云 肾氣致 一卷之中毒方是 分漏及 光十十二方、丁二三两非人物、老人一点、 不不方言事等一个全龍一下野氣攻門陰 一意言ステレからと、ちゅうへう見りをいれる 方法多人之大後"川松子を与延恒事事之方水 我们以 任行人的 方 给 知 大府子一般地力投所了る

松、芝生 玩一至一大小小一合人大时以二届 俊年 三川上院 ニューナース ニスーツー新人分一書用 三五號, 姚帝一一 化子 地景 伍六生地表半多 八八丁 本等三三節奏八四十 文、飯上了意了三四次加 研賣 以多此 本心 我上述 正没樂 我听到不下 福二味、水川山、けり盖の川方会が、竹祭以 有人以后 之小俊的是

我們方應論不問所看前 物中的急收行 在 大きいかったいんと 東ッノは、と、こんしきを放了項、三年 町の変新 方式前川にうちゃまする 多病上、东 一 良久人的老师 言、食馬辛哉少与 次なり 火火をあったいろうこ

即是 有 中文 王文 章 原草,下百台 學者是其一上於古 一成的 不然的行言 乞可用之 不 一 大 不 次

大鸣左, 正是了法 中年次の鳴手 石谷所求,和《中中儿房意义 大元素、读 等句源 和一大鸭左连右聽左连乳 各一五下了表起人,各人三以 場所住 あと治人主要 京心上於學教者所起當若點 又外基方、三年 成了提

口等 聖老方湯清陽方言中 以行常用大到了一年人是一樣看完的 桂一孝,竹丁一般,接下 堂子 智以意代取以布以京上 秦風一一半到十日三日 京 一 治口雷方山、彩方、不信东 一人城事方に 三病上 指到上於

からういでしてあるとうちもなっと 台以一年指 一世 四 事事二人推 不明 肺、近江八五十七五天秋、小花大 教徒方妻 八大久下、新事性而法 不今至之 大南星 领于京中村以上了方道。島福內 夏季 元二三三 夏之良 号派在北 八人類は探かるのの一年又三年年 正面の 任我 服力为一口物用谁又又不其合方 友多少而一次一个一分之一一服之情。不拘多少意

なが益人 京都一食等一般日本 動軍 至道方、動脈松平人式 四月 一名下 右村,数少了在北水三分以下五处,并为明山 奇中部氣体則然 對成時 以及非多一位於 報此三百天 小小 我三寸完十一到二三寸五分下三九月七十一美。三一 前旗下去一部南寺八人之的珠 住一九八三二清橋左 氣衛 唯一三百日大百 又一樣一個一次不多有一個一個一人 卷成仁 玄

倫成 多病風 華大吃了矣。何歌:丁病多意 五行千金方、南行出行地等後者 極 有 右下山沙 本仁意式方五治不行所見可被野不仁應放了七七八万 就发華 本一日许一十人 艺 朝 下的能回答 方言川下水水水漂亮了 痛人情度又方 旅屋着坚了者 死男势不仁、京男松,不得 文一時间心學 厚着知:了了多就是 一目等一篇三十二十二美 美沙河 小江里 白木 清屋一提一切成是他不

經直流生冷面 中聖人了了十五十二月 梅扇 医子子三年三十八十二病麻木成成了 衛病中華方京我局 衛病以治共方家被不許 · 衛子は大所以等心が形本のから所言以下 左何らかいかりかり火き大いちゅうとうこうちょう 服尽時不完即以我们同年去而以下病的故 光虚"でうかんひにす 第一张至子、张明以降一三三年之 文明系 入了人力要也不是以以下震上。 简 是一人人又是一人

在進火於二一年以上 日本中人一大 等限方所 大大京三海 与名歌、強き 如以一年小情以其中一例了一人一人次年間少版也之年 方序等人 一年一日 一個一個一個人以下一天時間 サき、 真三のは、其物へ イ子リンタ TIM 底心を · 請國前阿甲一方

大线的 一二五食 差 不 行を含 前新作品的一种大田連在上一個一 日本日本大学のころの 行物人力也不不行行過因二人以 候了八十下的一带一个一下就是 學本 与任人人人的情 至一三日本 The state of the s

は人、空風前 口服場が一八 京於二生物為梅雨 意思に同りいきで数をファイル 及公司下海 多香 生臺西方下 支箭类物工 天麻雨ラス 生臺安物戶下 ちらあり 豆林雨手下 神神面ラ

四二〇

雅花、耳目歌 冷污酒 (其文中人居成人)眼點 以上醫學方中人門用方如 四二一

章於以一一一 至火你一流三 賴 方"依少是人然后"大学、探究、自順金是一個 小門張丁丁人一大一大 大五足百四人人 百年 下引 一日 李保勒了是司先 1 行十二年一八生一新一大春天一何之 動いは、からないのが新州はい

校長,文原生事三三人们,村民中南山北北,特教的山山林中村上村春季中生外茶水 夫愛力给了版工作品 鱼世名至此者 唐者而在 信息力亦 新新大的人的 屋屋 一面利力の一年職的文化を使、本字子去東 たる子が何言いらうに、大者ですれる 作時見日 一十小一年 日以八十 第二十二十二十二十二年 日第一次成本 一一一点一点一点一点

應風多 粮風為 河風 意味はり生えたと 原溶師 たる三大 一度り生力

四二四

野風之 丁内野声江南于疾寒地的氣色是大 馬克 光年十五里一生大 那到了 中国不是 艺是七 曾風水水土不以代上下文人之十 兼風之内。一上行一次大大是 帰える 人りからりょしてとんだで 時用之學客以疾力受大 門倒不信之人名を送下了 同風な 行多なでしたと 商的之 收許影演力作了對於一次之之

五

18 連出でい 松 られたえ 、頭牙之 心風之 祖風玄 頭於一一以那名是 震風之 千之本 五是十一人 またとうない 大変で 是我 不 が八方である 起寒 背痛 与是大 京電力という 一年以下

四六

銀風を一切あると 利風 南州人性校門一日第二八八五 体のかり 島園 7 度風之 かい 到面前 快工 文是大 大大 一學等 一 通行多次至一 1 明 年 門 五田

- L

海人多大但臣年,日刊, 一名成,多,在一、五人了 幸中去 病力指力而言的則是 其形是元代行名的政治一大一行子 三文明中 古在一 松, 在北海水東西一连衛 等玩 安看原作生成了一一世版,一年一八年三二 九方公盖金以小月かか 大風之 许少以爱国 鹿属が、すずかかりまっているとしていい 急風久 風力精 而言 1 三 111

四二六

看完一 似年 用門以東京年十八次大方 直者不差疾之 以老方言 郭若世人 马子会一年州四人打造公司 华美之战 個十三十二年 一一一一大家。一名人名。一三八篇又例行 一人人口計 まなん

肾中月之此 色真、氣熱吸りる 师中京文明佛说了他中以我是,就是了上了 ち火之状型 心是人,吸了一切家人 收入一一百以一少同人等于後数日本作不下 省ツ製川病 が変更 彩生/蓝沙里 等急後等不通為多不 いまり、とするとなっている 取 次 到 到

意情的所生于三三十二十二八四次四人看我不能 右以上,每非一八·三二八八里十八十八八八八丁三二八 下手一物事一物心。 医一种 明治 附子 汽墨 竹草各分 八年年一十十二十二年 新沙山下校

京文介 一日 日 一日 看到野山上午 艺一多花 等所的作便看了一个情话 方人等、北京中島、大多張外、新路 不言語為人之一方一是電場的好子以大分四人 附子理常多 高方之人情以上,口學以收為面為去 ない、 は 風流意 村生ま 一及 国州 加結在 是方文府子、《慈善一本、中草 高 制的方面。 如何是日は三年了三十二年 加入参与西庭推者

11 m

近端 作一七月一小以此之 HELL

小ながは 中省 一个 一个 1136 43 留、运" 

中国 門江江

以上生生人丁 惟快到了一意一、故一样之后一个 八成は、八世上、行人 丁里國 7 為一張院然 花衛也 后軍中信一只里,你们介於 すってものうしまり過れて スースは死 行之死主也亦

本山湯 上展 周用 年三日 太正明 月二三天 等後に同るなるに 所以 方子 として 作前式 我不可太小人口上了一人 大成門·後日日日前京門 北に公司 弘養八季 中一 南西下 白花有 三大小 門衛衛

好食与作為重新之行奏求子小童其不是有

群隊 則管者人縣以發在縣面沒在其名 菱中第 店一中京治方中有門 至情也小不一一中从一致信 考的では、以及子 する 祖田田田田田 经国家给 水色

風多 打竹田方米の 沙馬病 支法 坚强 前村 作品



脚氣並難風遙獅

五淖

癲癇

婦人搐搦

瘾疹

身痛

頭風附日暈

自汗

福田方魯五

## 有林福田方卷之五

脚氣並難風

論云 惟卒。起ニ脚屈弱ニメ動スルコト不能、此、有ヲ異爲ノミ 黄帝云緩風濕痺トハ是也又論云 而後。脚氣ハ漸一一而深ナリ然。三陽ハ多、熱躁シ三隂ハ多、熱煩ス 夫中風ト寒暑濕ト脚氣トハ皆漸順淺深、不同ナルノミナリ中風ト寒暑濕トハ得コト之頓ラ 千金云此、病ハ多の人ヲノ識シメス始テ起ルトキンハ甚の微ニノ食飲喜戲氣力モトノ如い

## 四氣所騰

寒勝者 無汗疼痛 急是也

暑勝者

類渴熱 顧是也

四氣樂タル者モアリ但其、多十者ヲ推、勝トス

寒ハ則・温之熱ハ則・寒之

表二在則"散"裏「在則下下

補藥若。大虚ノ氣、乏。ハ間ニ補湯ラ作。病、冷熱、隨。而用之補藥ヲ服スルコト不は得云ニカ 、ワルヘカラス

特質をプレプラン

冷熱 煩熱。テロ乾、頭面熱悶ハ則、須。冷ラ取。ヘシス頑輝テ不仁シ强 屈 冷疼ハ便 媛 將息

久服 風ニ一百二十種アリ氣ニ八十種アリ唯脚氣"頭風ト上氣トハ帯須。薬ヲタヘサルヘシ 自陰 本事方云大抵此病ハ三五劑ヲ以便効アルヘカラス須。人服、ガラ得ヘシ唐張文仲云

函劇セス所謂通泄者臟黃牽牛郁李仁、類、如\*是也已。必シモ苦。駅利スル樂ニハアラス ハ則其、發動、時二臨テ消息ヨ但風氣アル人ハ春末夏初及、秋暮三蓮淮スルコトラ得テ測を

福田方卷五

四四五

月二疾、虚す事。須、汗利スヘシ冬二入テヨリ後二須、八、盛衰ラ量テ滋補ラ加ヨ不然則氣血 法ハ男子ト異「無。但能々愛恋ラ治スル葉ラ以、スレハ効アラスト云コト無。又云脚氣ハ夏ノ

病證或、緩弱ニノ疼痺行起スルニ忽倒。脚屈弱也

日々衰テ必、年々蒸熱ニ週で而作シム

或、術神昏憤狂言。悪、見引光明注走。或、心中松、悸或、小腹不仁。或、小腹不仁。或、小腹不仁。

或學体轉筋 見食ラ吐逆心・ラカヘシ

或遍身痠痛 壯熱,頭。疼

马外酷冷 胜脚頭鄉轉動不能

病一其、脉洪急ニノ七日ヨリ以後壯熟既一定、脚膝不仁シ脚、指上膝脛下即邑々爾トノ攀急情 或百躰攀急シ或悪寒メ壯熱、發時ハ似い煙有腹、内、痛腹、内、痛ハ陰也 或似三傷寒,

疼偏有"ハ冷·處皆脚氣,證也

病因 行出。 脱衣靴帽 當風 取凉 船行水氣 夏屈濕熱 劈劇哭泣スル脚笑濫觴ナリ 久立冷濕 飲酒食物 心情憂憤 踏熱浸水 房室過度 臥不覆足 居熱蒸地 酒醉

腫疼 改へカラス心ラウ、則死スル省十一七 アリ外ニ腫、、陽也裏ラ痛ハ陰也不以順骨疼者者。 ス 兩,脚多、經弱二月行起不上得不上原按上之。應上骨上々落テ且痛者此牙臉脚氣下名除上一天則死 ル者ハ十。四五アリ皮腫不。痛者若。直、皮膚、上、別癒行了カナワスコレラ按トモ疼痛サ 若。兩、脚。及"髀已、照滿テ按、之骨應テ骨疼痛者ハ助ヲ隂陽脚氣ト名隂陽俱。思ハ心、

ル者此ラ陽脚氣ト名。縱上ラ面。及手、指二至。トモ急死スル憂ナシ

福田方卷五

又云虚腫ノ水ト成。者ハ水薬ヲ用ヨ水腫・ナル也

死證 千金云智殿。道滿氣上テ肩息者ハ死スルフ踵ラ旋ス寛ナル者ハ數日ニソ心。死ス急也 スンハアルへカラス但心下急ラ看ニ氣喘コト不停或、自計數、出或乍寒乍。熱シ其脉ハ促短

ニノ而数ニノ嘔吐不止者ハ皆死る

い補病。四種アリ脚氣水氣塵疾狂病此四病ハ補藥ヲ忌ヘシト云、リ 三五行利スルラ佳トス織へ、常一樂ラ服ヲ時々利ヲ急宜、時々汗。取ヘシト云、リ 又云不」可 皆大補スルフラ不」得大篇スヘカラス 公云補張ラ服スヘカラス多競脹セシム毎月,中須の 脚氣、病ハ皆氣實」由、而死ス終一人モ業、脹テ虚ラ致、而组スルモノナシ散上門氣、人ハ

死因 J トラ不得盖所見アルナリ 又云灸ト並一洗貼スルコトラ忌態効方二出タリ 又云凡脚氣 一、意之傷胞 二、驕狼恣。傲 三、狐疑ヲ不以決 右此三種ハ正。枉死、色也ト云、リ 縱。明堂「正文無。トモ但苦、所隨。火艾、徹。處」消散ス 又云始テ熱間スル者ハ灸スル

連々宜。針三灸之二 私云或、灸ヲ禁シ或、灸ヲ用、宣、人、氣ニ隨テ用捨アルヘシ一堂ニト

、コヲルヘカラス

脉證 浮大ニノ而緊缺シ沈細ラ而歐ナル此。皆悪脉也 又風寒暑濕,脉證アリ 風脉浮而弦

ナリ 一云浮ナリ 風者汗而愈 一云脉沈而弦也 寒脉遲而濇ナリ 一云緊也 寒者熨

而愈 一云脉沈而緊也 暑脈洪而數ナリ 一三洪數也 熱者下而愈 一云脉沈而數也

温脉濡而弱ナリ 一云緩細也 温者温而愈 一云脉沈而細也

知病內外脉證

脉浮大者ハ病外ニアリ諸陽二見ハ病。外ニアリ宜。發散ノ愈へシ脉沈細者ハ病内ニアリ諸

隆二見い病"內二アリ宜。溫利シテ愈へシ

脚氣良食

昆布 手脚、疼痛ラ治ス

福田方卷五

鹿肉 四肢,不隨ラ治ス

石决明 関係、諸病ヲ治ス

脚氣通禁

不い用がありからないというというだけま

2 1/1

又灣生方云湯テリッ湯洪スル声響。左於ナリ

脚氣盛衰月

愛い於二二三月」盛いけ於三五六月一妻と於二七八月二即云脚ハ壅疾。春夏ハ陽氣上。故「壅疾發

スル也

指南 四氣加减法 **心諸方例** 

風多者 小續命湯二 加二獨活了

小續命湯二 加二生姜汁了

寒多者

暑多者 人参敗毒散 加木瓜

濕多者 除 温湯 五冷散

族多者 除濕湯 白圓子。下世

大便秘者 五積散

風毒腫痛者

排風湯

檀馬散

加大黃

筋急製痛者 乳香趁流散。 南木香,煎切下

去ョ大便秘實冷心者 五臟治風風毒脚氣、腫痛ラヨニハ三風湯无良湖点語言者直層方下內小讀可湯二生心附子ラ 小和台にラ意、ラない行うノラによくいイナリ

直指方脚氣通用

三和散 加木香根殼 木香流氣飲

分氣紫蘇飲方、一、卷ニアリ島樂順氣散

嗣田方卷五

散毒散 直指方云脚氣熱蔵ラ治ス 又自汗惡風者二 加桂心 及風濕脚氣,發熱。鄉腫二

加蒼朮檀椰子 大黄微利メ効アリ

小續命湯 方ハ四、巻ニアリ

脚氣寒多者 加二姜片多之脚氣風多者加1獨活了

獨活寄生湯 方ハ三、卷一アリ 風證脚氣ヲ治 、加門陳皮、無熱者、皆可、服、之尤風毒ヲ除・悪

血ヲ消ス已上直指方

大醫局方指南云

風濕脚氣,者其狀或、赤、腫、或治、痛或臟木、不仁、或脚軟而緩或增寒,壯熱,湯ヲ作、筋脉拘

急者ニハ愈山人降氣湯ガハ常卷排風湯

小續命湯與ヨ方ハ四 胸軟テ不」能」行者ニハ 黄蓍圓 木瓜圓 濕腫者ニハ 黄蓍建中湯

小續命湯

木香流氣飲 朱 大黄、木 已上加之藿香ト菖蒲ラハ除タリ 家藏方云如。心中怔悸八加麥門冬數粒。 如。藏腑自利ハ加粳米同煎ョ 方ハ見? 第一諸氣門 和合可」用, 捨之: 二十四味流氣飲 加, 沈香 二 直指方云脚氣、心衝變痛,逐一沫、ラ鳴吐者宜」服。流氣了 枳殼

排風湯 叉或加枳殼 叉或加二當歸了煎之 直指方云脚氣通用、方也方中風門"見タリ 私云排風湯小續命湯ハ中風門見タリ

然一脚氣通用,名藥也二方通,可以捨一用之了

念山人降氣湯 男女陽虚、氣上攻、升降セス上盛、下虚ヶ膈塞 蒸 賞・咽乾テ 不以利咳嗽虚煩喘 急テ氣愈微湯ヲ引飲タク頭目眩"腰痛。與弱。胎射倦怠腹肚中痔刺力如。臍腹。影脹冷熱,氣

瀉大便ハ風穢シ 澁滯不通 肢躰浮腫做食ニ妨。有。宿寒アテ 飲留。脇、下支、結ス治ス事。脚 氣、上、衝、心腹堅滿下元虚冷ノ補寒ヲ服ニ不」差者、飲い之立。効アリ

福田方卷五

紫蘇子 帰酸 半夏 分五 陳皮

前月 桂心 分三 厚朴

當歸

前胡甘草谷二

服ニ不任者ハ宜、此湯ヲ以、養性丹ヲ服ノ以、溫、利、之、又加、川薦細辛桔梗茯苓、共、二十種 等、痰ハ多ハ是。虛氣、上。攻。智脇、快飲食モ不進此、藥能。此、氣ヲ降ス 及易簡方云此藥 素『脚氣、無?、只上氣。喘急、臥、不ゝ得者、又宜服之又云脚氣、腹入テ大便閉スルトヲ冷藥ヲ 補薬が服スルコト不得者が用い之立。効アリ又少年で便秘で者、此薬が以ず神保関で下、妙也又 事。脚氣、上、中滿下氣 喘 更一下元、虚冷下並一管年氣虚タル人ノ素ヨリ上種、患アリテ ト為テ大降気湯ト名。タリ ラサタメス 右粗末ラ為、無服三錢生薑三片棗子一水一盞半二入テ七分二煎×コシテ食後二服ョ或云時 虚冷者八加」黄蓍二分、增引桂心。 又云凡中風ト中氣ト痰飲ト腫滿ト及脚氣

沈香大腹皮散 御藥院方云脚氣,腫滿テ沈重 疼痛筋脉不、利心ョカラサル ラ治 ス此證ハ 省温

氣、經終、轉滯テ致、所ナリ服、之經絡ラ宣通シ上下ハ礦、無の血氣和平ニメ陽脚シ輕利ニメ

効ラ為ス

紫蘇子 桑白

紫蘇

荆芥

枳殼

木瓜二分

橋皮

木通

茯苓

大腹皮分三 檳榔子 茴香

烏藥

甘草

沈香谷一

右末メ 日、後二八日、一服ョ病愈タラハ即止ョ及如、蘿蔔ナクハ蘿蔔子一分ヲ炒テ末メ入、加。 每服三錢生薑三片蘿蔔五片水一急半二入テ七分二煎テコシテ食前二服ョ 日一二十十

和劑方云脚氣響痛痺弱或皮肉破心呈膝學腫治ス 直指方云脈節風ラ治シ亦脚氣

獨活寄生湯

ヲ治ストエ、リガハ見ゔ腰痛門、中二氣虚ノ利ヲ下。或、中脘不快者ニハ地黄ヲ除テ生薑ヲ倍

福田方卷五

四五五五

風。除土此樂ヲ服ノ少泄瀉ノ其腫悉。消ス尤神ナリ 加いヨ父婦人、産シ腹痛ノ轉動セラレス及・腰脚拳痛。齊一弱伸屈了不得者又宜」服」之大「能

濟生方云一切、胸痛ヲ治シ氣ヲ順シ雞ヲ防。方

香附子

陳皮

市市

木瓜 五加皮 積烟

右吹照毎服四銭生養五片水一盖半二入テ七分二煎ノコシテ服ヨ時ヲサタメス 婦人,脚氣

ハ多ハ血虚ニ由加當歸一分

宝女、脚痛ハ多ハ血質」由加赤芍薬一分

**州盛ナル考ニハ 加大黄** 私云此方ハ香蕪散、主トノ後、三味ヲ加タルナリ 朱氏方ニハ

除五加度具六味脚指赤腫ヲ治ノ立愈と云、リ

白皮小豆散 醫學方云脚氣小便遊。兩脚腫。氣脹スルヲ治ス 三因方同之

赤小豆 华 桑白皮 門 紫蘇一握 生薑 中

右水三姓。以。煎、豆熟二へタラハ取テ食へシ汁ラハコシテ服へシ

機械散 道濟方云一切、陶氣腫、窓步履ヿ不能、治ス

檀椰子 陳皮三 紫蘇三十紫三十

右末メ水二カワラケニ皆入テー・煎テコシテ服之。 本事方ニハ云加生薑。煎テ服ヨト云、

IJ

小風引湯 萬金方云悶氣痺。拳『風毒,腮脚ヲ改。疼痛治ス

獨活 防風 人參 赤茯苓

右散ド為テ水酒各半ニ合テ煎メ服之 お散ド為テ水酒各半ニ合テ煎メ服之

羗活散 萬金方云乾脚氣、心腹妨悶脚膝疼痛治ス並「治…水腫」、本事方同 羗活

福田方卷五

四五七

蘿蔔子炒

右各等分二メ散ト為テ煎テ服之食前

私云食治云生栗ハ脚腰無カヲ治 烈の學急骨疼ヲ治ト云、リ

二宜湯 胡氏方云脾腫此乃脾氣治之選奇方云

四時湯小續命湯

右二藥同煎服之皆。有人脚腫ヲ患。此ヲ服ノ遂一愈。

嘉禾散 道濟方云脚氣,腿膝大一腫テ痛怒カタキヲ治ス

嘉禾散 南 蘿蔔子 ラ研り

右入合テ一服ニタ蘿五片水二盞二入テ煎テ服。氣下。通ノ立。消ス

五積散選奇方云脚氣ヲ治ス

五積散 鐵 檳榔子 四

右横柳切碎テ五積散二入合テ煎ノ服ョ薬が服ショハテ被ヲ獲テ建股内「少汗出良トス

加味敗毒散三国方云三陽經、脚氣流注ノ脚、課上ハ城線テ赤。腫寒熱震心ナノ如。自行

風ヲ惡或汗無。ヲ惡寒ヲ治スガハ六卷ニアリ

右大黄ヲ等分加テ生蓋ト薄苛ヲ入テ煎メ服ョ二服ニスキスメ愈。

八味圓 腎水心火ヲ乗ナリ水対火ナリ死スルコト踵不上能少陰腎經,穴ハ足,ウラニアリ 小陸、腎經、脚氣腹ニ入テ小腹、不仁シ上氣喘急艦此テ自汗ヲ治ス此證ハ宴、急ナリ

右處提門、八味園ト同之或附子ヲ去ラ五味子ヲ加。亦可ナリ

脚氣四肢ニ流注ヲ指腫。痛、伸屈スヘカラサルヲ治ス

選奇方

加减四物湯

當歸 白芍藥 地黄 附子分等

右咬咀ノ每服三銭生薑三片水一盏半入ラ煎ノ七分ニ至テコシテ温限ョ

乾燥脚窯ト風氣ト四肢拘攣遍掛ノ風痒上氣咳嗽スル治ス

右細切香みトニ熱テ煎テ服スルジナリ

福山方卷五

四五九

木瓜湯 直指方云脚氣,嘘逆治ス 又脚氣,轉筋,腹ニ入ヲ治ス 木瓜子

○ \*\*
※ 選場
通身躰満小便澁。上氣心下。淡水アテ食スルコト不能食スレハ則脹滿スル者ヲ治スシャラション 右並。根莖トモニ煎ノ服スル尤効アリ又云但木瓜、名ヲ呼。及。木瓜、字ヲ書ハ皆愈。ト云、り

黒豆 イレ 桑白皮

右等分三合テ煎ノ服之妙ナリ

甘豆湯 胡氏方云胸腫、此即胸氣ナリ治之方

黑豆兩甘草兩

右同。合和テ煎テ服、之脚腫腹腫腹ニ至、死ス服、之者多。愈タリ盖。神方ナリ 病マシルコト無ハ尤良。若腹病アル者ヲハ藥味大。甘、効ヲ爲、ヿ難。尤料簡アルヘシ 私云若。他

赤虎園 家藏方云風濕政注テ脚踵。腫痛。或、筋脉變急疼痛者ヲ治ス

天南星 生 赤小豆 等分

右末ノ勢、棚五桐子、大二丸ノ三十粒ツ、ヲ淡 蹇ノ煎物ニテ食前ニ下

膝腫 脚氣、膝脛腫骨疼ヲ治ス

酒糟舛一

右塩ニ和テ分テ二分ト作テ炒テ熱放す株ヲ將悉、乳ニ錦」と、冷ハ便易ョ腫、消スルヲ以っ度、

セヨ 木ヲ水ヲ以、煎ノ漬ユテ将ョシナデクダスベシ 又方云赤小豆ヲ加テ合煎テ浸、尤良 父 私云故。ヤハラカナルフクサノ物墨テ腫、疼處。原シアタ、ムヘキナリ 又方云杉

方云酒糟三分蒴覆一分右碎合テ蒸テ及熱アツナカラ封テ腫、上ヲ墨、前、法如、日、二、スレ

細三到テ基子如ハカリニメ水ヲ以ラ煎メーノ小瓮ヲ取煎物ヲステ兩木ヲ以っ瓮ノ底ニ横ワ ハ即消不 又不仁。頭海ヲモ治 又方云脚腫滿テ及緩弱。ヲ不仁シ疼 痺ヲ治ス柳帶白皮白

タシテ其木,上ヲ踏テ三里ノ穴ヲハ過スキサレ日ニ一と易、ヨ三度ニ過。ラ常スヘシ浸、時ハ

恒湯ヲ以っ漬テ将

福田方卷五

五木湯 脚氣、腫滿う攀テ行コ不能、及。乾疼テ不原自。漸、枯消ヲ治ス

桃枝 柳枝 槐枝 桑枝

殼枝

右枝葉ナカラ各一斗水一石塩五姓ヲ入テ五斗二煎ノ膝ョリ下ヲ浸テ持サスレ七日、差ヿヲ

得へシ及發。八即浸。将至亦良。 私云五木,湯トテ當世,人,分量モ無煎スルマネノ浴桶ニ 入テ浸漬。還病ヲ發スル者多之本方ハ足,浸ヲ以,治法トス實ニ參差セルナリ **叉**脚腫治

方千金云脚氣初テ尼ョリ起テ膝ニ至。脛,骨痛ヲ治ス 蜱麻葉モロシコマノハ

右切テタラト擣テ蒸テ腫タル處ニ薄ツケテ上ヲ製ヘシ日二三トトリ易ョ即消ス其為ハ

牛蜱虫ニ似タル故ニ蜱麻ト名

蘓子粥 石杵碎テ水二好ヲ以『研タレテ汁ヲ取テ粳米二合ヲ人テ粥ニノ葱酸薑ヲ入アハセテ食、又 脚氣ト及"風寒濕清ト四肢學急"脚疼、地ヲ踐ヘカラサルヲ治ス 紫蘓子雨二

方萬金方云脚氣、頭而浮腫テ心腹、脹、滿小便澁。少ヲ治ス 馬齒英

灸法 蔡元長知開封ト云者正"據以案治以事"忽"虫アリテ足心ョリ行テ腰間ニノホルカト覺"

ヤテ呼い之。 愈力云是ハ眞、脚氣ナリ法當、風市ヲ灸スヘシト云寫、一肚ヲ灸シツ蘇晏然ト 即筆の墜量絕人良ノ方。壁ス掾屬カ云此、病ハ愈山人ニアラスンハ療スルコトアタハシ使ヲ

メ復常ス明日又疾。初、如。再。呼、愈云病根ヲ除ト欲ハ干艾」アラスンハ不可ナリト其言。

從下五百肚子灸ショ此ヨリ途愈タリ 及脚氣,轉筋牙灸スル法岐伯灸法云脚轉筋時々發テ 忍っへカラス治」之灸法云脚踝、上疳内、筋、急ニハ內踝、上ラ灸ョ外、筋、急ニハ外、躁上ヲ灸

3

足元 ナリ一斗五姓ラ去ットモ又害無。若。除處ニアラハ亦破っ之而角惡血ヲ願去ヨ血都ニテ果テ 治法云甘刀以。足,常四第五,指、删除處下並、躁,下骨,解ヲ破テ其悪血ヲ泄血智,赤色

四六三

又云灸治外

大黃箭ヲ傳ラ風水ヲ得シムルヿ勿、又云內踝、上、大脉ヲ朝血出。即差。

ノ踝、尖、上尹灸ョ 又云當。其、病處尹案檢二赤脉、血路アリ其、佐兩三處尹灸ョ各二十一

北スル尤住で住っ元栗切り寸也

應澗

論云 酒ラ飲テ川ニアタリ 汗出っ水ニス、ハ造、此府、成、久前不愈、人骨的ラメ曉睽、即,此病

ト成シム

遽浉三證

虚衛ト者 走注メ不定ナリ

白虎彪戸・者 痛淺メ按之則便アリ

附骨疽ト者 痛深ノ按之無益ナリ

## 風寒濕三證

痛ヲ如。聖者 是ハコ

是ハ寒多トス

汗出。者

是ハ濕多トス

腫滿メ加脱者

是ハ風多トス

久云逼身走注ノ窓痛夜ニ至テ川意、テ其則虫、嗜力如ナルハ此王羅海、病ナリ

局方應司工品具骨質經濟或、上、攻下、經、手脚痛、或指繼伸一層、不得看二八乳香趁痛散

见。

11

## 中夜身痛監

局論云風濕、證ハ皆際理風ト寒濕、氣トコレラ傷二依、中夜二到。コトニ腰背疼痛轉以スル 了不得或、身躰後。痛者ハ寒濕アリトス小續命湯、與ョ四卷アリ 又若、骨節煩疼痛者ニハ

乳香趁痛散ラ與ヨガハ局方ニモヘタリ 又千金云有人右,肩並"臂腕筋拘急テ疼痛苦悶テ

四六五

不上可以忍諸、醫治ヲ施ニ不以愈病人只忍ヘカラサルヲ以、ノ故ニ途阿是、法ヲ以、筋脉攣急所 ライテ直灸ない之數簡處ノ其痛遂、愈ラ再、不以發

治方

防風散 白虎風、走轉、疼痛テ不定治ス

虎脛骨 地龍 防風

**羗活**兩一

右末ト為テ領服二銭温タル酒ニ調下

附子湯 ル方同方癧獅門云濕風、躰痛メ折トスルカ如。ナルヲ治ス御藥院方云風濕、躰痛ヲ治 千金方云溫庫で、ト緩風ト身躰疼痛折如。肉ハ錐ラ以。刺。刀ヲ以。割カ如ナルラ治ス ス叉易

サとツナ緩 る傍ハへ縦 あ訓リム 白朮 簡方云風寒濕,三合痺,骨節疼痛。皮膚不仁シ肌肉重着シ四肢緩ノ腰脚酸疼シ治 华一兩 茯苓 白 人參

ス

芍藥

甘草

附子兩一

右吹阻ノ母服四錢水一盡半二入テ七分二煎ラコシテ服ヨ 易簡方云 生薑七片ヲ加タリ

又云東テハ筋カラ獲極シ氣虚ノ俗意。逼躰酸怒ラモ治ス 又云龗輝風,四肢疼痛搥ヲ以、銀

方二八名人参問子湯。 又千金公服之當"焦熱"與コラ覺、り忽然トノ恨テ惟 了勿。若覺、ス 如っ恐へカラサルラ治ス此葉ラ以っ干薑ラ加テ八物湯ト名タリ 久滲濕湯ト名タリ

ハ復合テ服ヨ島ニラ以テ乃止ヨ、公云凡、鳥頭附子ハ皆皮ヲ去テ黑色ニ熬テ乃ヶ用ニ堪タリ

不」然人ラ毒スルナリ宜っしつへシ

獨活寄生湯 羅獅風ヲ治ス羅衛ハ書。靜。夜甚。是ナリガハ腰痛門ニモヘクリ

虎骨地黄散 千金方云骨髓,中疼ラ治ス

虎骨分 芍藥 兩 生乾地黃 兩

右敗祖ヲ酒ヲ以漬テ三宿アリテ暴乾テ及酒、中二入テ再暴ノ酒盡タラハアフテ末ト為。温

酒二調服ョ日"三"及云骨髓疼痛者八地黄。以"酒二和火服日尤髓牙補ス

福田方卷五

四六七

牛膝湯 久風濕痒、纏燗蒲風ラ治ス 牛膝 戸

慰痛膏 右切ヲ酒六合ヲ以,漬ョ酒成シタラハコシテ服。日、三四度此方ハ又暴癥ヲモ治ス 家蔵方云寒濕,經絡四肢二容摶骨節疼痛ヲ治ス 乾薑炮

以了痛。處三機上テ紙ヲニノ見子、物ニテ包養繁定テサテ焼石ヲ焼テ紙ニ妻テ薬、什タル 右末ノ毎用一雨ラ童子、小便一カハラケ計、入テ然テ稀稠ラ得所ヨキホトニノ趁熱電子ラ 上ヲ慰、乾透ホトニセヨ取カヘ々スヘシ 私云童子小便ハ俗人モチイ難敷然ハ水ラモ用

~

### 身痛

論云 ヲ除テ血ラ行シ疾豁シ對治一"投スレハ給業ナリ 直指方云凡身寒テ或、寒或、熱裏二入。骨一徹。則将蓰千萬大一作为ラス 又云風ラ脳ッ湯

人

を

順

気

散 邪ニ依っ方ヲ求ョ ハ傷身終ヲ治ス 身落ヲ治スル通用ナリ更二川蘇牛兩ヲ加テ風邪ヲ治スル動ナリ又除濕湯五冷然 黄者建中湯二川雪當歸ヲ加テ血刺身終ヲ治ス又停飲勞您等身來等智本

風ラ受テ春ニ至テ復暴ニ寒凉菜テコレラ折ニ温病トナラサレハ乃變ヲ氣痛トナル者 作"時アリ痛後"時八則小熱。痛"靜。時八便寒其處冷水霜雪ヲ加タルカ如ナルハ此皆冬時湯 又小品方云氣痛、病アリ 身中忽一處,痛、有テ打課タル狀,如。堪耐ス亦左右一走テ発

五香連翹湯 先。五香連翹湯ヲ服スヘシ ij 又竹瀝湯ヲ服スヘシ 又云白酒ヲ以"楊夢、鑄、皮ヲ煮テ暖ニ熨之以云赤氣アテ點見 久丹参賣ラ付ヨ此、無痛ハ 癋師ニハアラサ 1-

處。宜。鏡テ血ヲ去ヘシ其間。將「白薇散ヲ用ョ

中風ト能々分別メ治ヲ施スヘシ 私云此身疾ハ羅節二異すりト雖。相似ノ病タルニ依、羅節門、下是ラ入タリ線節ト脚氣ト

驅田方卷五

五痺

論云 五輝者筋導脉率皮薄骨導肌率是也風寒濕、三氣、雜至合、而輝ヲ爲、ナリ

寒勝則 風勝則 為痛痺 為行降千金四行特者走了常。處無"也

五萍在所 為着掉

在骨則重,而不舉 在脉則血凝了而不流

在筋則屈云而不伸 在圏則不仁ス

在皮則、則寒

及云逢寒則急

造熱川縦ナリ 父云又血痺アリ陰邪、血經二入也又支飲合人、葬也

湯ト同之 私云風湿寒、發散スル薬ヲ能スレハ病自。愈云、リ宜。中風陶氣門、方中是,求

ヘシ

### 自汗

論云心、波爲二汗、陰虚又陽奏故。養熱身自汗アユルナリ陽虚ノ陰ヲ飛、故二發厥身ヒヘテ自 レ利 飲食スルニ汗出。者ハ胃ョリ出。ナリ ヲ繁及"蹇"ヲ酸サシム大"汗出タラハ能"衣ヲ易、住"不易急テ洗」之不」衛人ヲメ小便不 汗アユルナリ 久云汗出。身ホトラル者ハ風ナリ汗出。煩滿スル者ハ厥ナリ及云更一流汁。 一識アリテ睡ニ着ハ而汗出。ハ心虚ニ依テ致。處也又云汗衣及。濕衣久着。ヘカラス人。 又云大汗アヘテ衣ヲ偏脱ヿ勿。喜。偏風ヲ得テ牛身不遂

配田方卷五

奪精ノ汗出。者ハ心ョリ出。ナリ

重物ヲ持テ汗出。者ハ腎ョリ出ナリ

走恐テ汗出。者へ肝ヨリ出。ナリ

格勢メ汗出、者脾ヨリ出、ナリ

不治
汗出。髪潤ハー不治也汗出。油、如ナルハニ不治也汗凝。珠、如ナルハニ、不治也 直指

方諸方同諸病皆同 脉虚少ナル者ハ吉 脉緊な者、凶也

治證久例

中湯 又虚勞自汗ヲ治ス方ハ三卷アリ 當歸建中湯 八味圓有人氣弱。习盜汗出者服之愈タリ方、三卷ニアリ 表慮メ自汗出ヲ治ス 直指方説方ハ三巻「アリ 婦人,血虚自汗ヲ治ス方ハ九、卷了 防己黄著湯 和劑方ニミヘタリ 黄蓍建中湯 防風ヲ加テ服之 小建

俗一常用」之而効

#### 治方

人參當歸散 醫學方一並一諸方"出タリ心液,汗トナルヲ治ス 人参 當館

ノ八分二至テコシテ服ョ猪心汁並心血ヲ煎テ清。ウハスミ取テ薬ヲ煎スヘシト云也 右等分組末ニメ每服五錢猪心少片ヲ水二義、入テ一義二煎ノコシテ其汁ヲ以っ薬ヲ入テ煎

防風散 道濟方云盗汗ヲ治スル妙ナリ

### 防風

右末ト為テ毎服一錢浮麥、煎物ニテ下汗稍減セハ東テ木附湯、類ヲ服ョ

滲濕湯 一名風温飲子方ハ盤霜門二見、タリ附子八物湯ト同久中温門二見、タリ

# 頭風付月量

凡。顯海ハ血氣トモニ虚ヲ風寒暑濕,邪陽經ヲ傷。伏留ノ不去者ヲ名テ厥頭痛ト云蓋厥

福円方総五

後露队、風ニアタレハ皆人ヲヲ頭痛セシムル也 ス處ニアラスタニ發テハ日。死ス日。發テハタ、死ス ト者道ナリ逆經ノ頭ニ衝ナリ 又云痛、腦鱗ヲ引テ甚、而手足冷、者。真顧痛ト名。能、藥、愈 又云風熱ト痰厥ト氣虚腎厥ト新沐

四氣眩暈論 直指方云

風則、汗アリ 寒、川掣痛ス

濕、則車滯ス 又七情、虚ヲ攻。而眩蓮スルアリ 又淫欲一過度ノ氣道ノ

奔上アリ腎家、病ナリ 又失血ニ依。者ハ亦血虚ナリ

屋轉テ起則をは、倒是局方指南云年高タル虚弱、人、風寒ノ腦ニステ頭痛ミノ發テ眩者ニステ 八术何湯 凡。眩暈ハ素問云諸風。眩掉ハ皆肝ニ屬ス則知。肝風上攻テ必、眩暈ヲ致、ナリ其證ハ眼華

又婦人、血風、氣虚ノ頭旋、及、新産ノ後頭旋スルニハ四物湯之卷 贈艾湯ヲ與ヨ 可擇與之 又蕭風、頭痛、目蓮、者ニハ川鹲茶調散 川霧圓ヲ與 又直指方

三五七散

云 消風散へ 熱者ヲ治ス 追風散ハ 無熱者ヲ治ス 川藭茶調散 第辛湯方八在 如聖餅

子

四氣脉證

風ハ則脉浮。汗アリ項・強、不仁シ

寒則脉緊ニメ 汗無り筋攣っ掣痛ス

暑則脉虚ソ 煩悶ス

温則脉細。 沈重ラノ吐道心・ヲカヘス

恶脉

風痰、頭痛へ脉浮大、者へ生。短濇、者へ死頭目痛。卒視スルニ所見無\*者へ死ス

治方

跨辛湯 灣生方云風寒腦ニ入。邪濕ヲ感シ頭重。頭痛、眩童倒トシ嘔吐メ不 定治スル方

7 日方卷五

四七五

四七六

川蒻南 細辛 白朮 甘草 南半

右败咀ヲ領服二錢生養三片灰芽少許,入具、水一議半二入テ七分二煎ノコシテ温服ョ時,サ

タメス

獨活散 千金方云翼方同之頭痛。眩屋之轉为如少又眼モ開了不少得治ス

防風分 獨活 云 當歸口

分分是他心子

芍藥

分二

白朮分 麥門多分 黄蓍分

右吹咀ヲ每服四冬水一盞华二入テ七分二煎ノコシテ濃服セヨ 窮辛湯ハ頭痛、薬 獨活宣

八眼眩藥也

羗活飲子 急。象テハ肝元,虚風等,疾ヲシ治ス 家藏方頭面風門云風毒上攻テ頭面發熱シ頰赤。唇焦眼澁。鼻ョリ熱氣ヲ出。項背狗

腦活 紫蘇 分各 荆芥分二

柴胡 乾葛 前胡 分各 想殼 防風

桑白

蔓荆子

分各二 細辛

蒺菓子 奸原

甘草

右欧祖ノ毎服三錢生養三片潭苗五業水一煮入テ七分二煎ノ漉テ服」之、食後

八其性治也頭熱鏡熱,者可服之若寒痛。苦者ハ不可服之具頭。カホノホ、メ

ク病一可服之

私云此等

烏梅朱一

川薦

黄蓍分合

麥門冬

藁木

加减二宜丸 集融方云 頭風ヲ治ス

楊梅皮 消風散

右末ト為テ治風歌ラステ源前ヲ加テ煎テ服之良或白梅內ヲ以丸ノ 彈子,大ニノ一丸,食後

福田方卷五

四七七

葱茶ノ煎物ニテ嚼下

白薑散 百一方云 頭風ヲ治ス

白彊蚕絲ト觜ト良富等分

右末ノ毎服半錢白梅ト茶トヲ調タル清ヲ以タテ、養タル時ニ臨テ服スヘシ

草撥散 家蔵方云年深。頭風、張厥メ嘔吐人、整。聞コ悪頭モ舉コアタワス 目モ開了エサルヲ

治

草撥

藍機型貼腦膏 右末 ノ母服一銭茶ラタテクル清ニテ樂調食後二服ヨ 十便方ニ出タリ 頭風治ス 鼻,中二搖入日

附子 桂心 华夏

右等分二末と生薑、自然汁ラ以、調ヒチクリテ膏、如ニノ頭風、痛、處ニヌレ 或學香少許ヲ

加タル尤妙ナリ

單方 菊華九月九日取之袋二入テ就ニセヨ 荆 八月、後取之床ニ錦又枕ニセョ立春、日一至了

去之 急止頭痛方 事林廣記。出タリ

石膏

右細研テ毎服生銭ハカリ好茶ヲクテタルニ同入テ默服ョ立ニ効アリ 私云石膏八大寒

也病者、寒熱虚實ヲ量・用ヘシ

癲癎

論云 作。質剌則蘇此ハ邪氣、心ヲ、カスナリ 凡。癲狂ハ皆心經ニ熱アルナリ當「鎮心、樂ヲ用 此八邪氣、陰經ニ入、ハナリ痼ト者發、則、地二什、舌ヲ鳴ホヲ吐手足ヲ搖搦シ或、六畜、整ヲ 太平御覽云藏者精神不い守言語了錯別甚、則高・所ニノホリ罵詈或、在走出ナントス

福田方卷五

四七九

シ而す大黄ヲ與テ瀉ヿ數日セヨ然、後ニ神ヲ安。及。風ヲ治スル藥ヲ服ョ即溫藥ヲ以す補

ン之心、再。作了ハ戒之

五癎

一日馬癇 馬ノ戦鳴ヲ作者ハ心ニ應ス

二日羊癎 羊,叫,聲ヲ作、者脾ニ應ス

三日雞癇雞、叫、軽ヲ作者胃ニ應ス

四日猪癇猪叫。摩ヲ作者腎ニ應、

五日牛癎 牛吼、聲ヲ作者肺ニ應、

右ノ五癇ハ五畜ニ際ス五畜ハ五職ニ際スルナリ

夫發、則、旋量テ顯倒口眼ヲ相引目睛ヲ上搖手足ヲ搐搦シ背存强カシ直テ食項モノ一ョソ ヒクウホトラ云也迅難者是也 文驚動由。職氣不平ニノ 欝而涎ヲ生シ諸經ヲ閉塞 故也

又母胎中二在ラ鷲ヲ受テ或、幼少ニメ風寒暑濕ヲ受或、飢飽、宜ヲ失、臟氣ニ逆テ此病ヲ得

タルナリ

治方

攀石丹 頃アラ再。難者ヲ治ス三因方云五癲百癎ヲ治スルニ陰陽冷熱ヲ問ヿ無ッ治」之。又名馨丹。 道濟方云諸、痼ノ時モ無、養助以此什水火、中ヲモ無細口眼ヲ牽引兩ノ物ニ凝ヲ流少

挨五片ヲ以、慰炭キへ盡テ後取出、細一研テ糊ヲ以、丸ノ十丸二十丸橘皮湯ニテ下 右導ラ鑿トホイテ一集二二兩許ヲ容ヘキホトニメ先ッ丹ヲ以っ下一在次一難ヲ以っ上ニ在テ白 及海上

方二八丹一味ヲ丸ヌ人夢、煎物ニテ下日ニニュセヨト云、リ

神應側 百一方二云風癇暗風ヲ治ス

白藝生一 薦茶 南

騙田方卷五

有末ノ電ニテ播桐子,大"丸ノ行服三十丸腐茶,湯ヲ以"下涎ヲ取テ大便ヨリ便出"極妙也

竹葉粥。聖惠方公風邪、癲癇、心、驚悸ヨり起ヲ治ス

苦竹葉 温 栗米二

右先。水大義ノニ。ナカラヲ以。竹葉ヲ煎テ其煎物ニテ米ヲ入テ粥ニ煮テ空腹ニ食之

癫癎恍惚脉

脉 資牢ナル者ハ吉 沉細ナル者、凶

脉 大而滑ナル者ハ久ニノ自己

脉 察ナル者ハ死ス叉狂病妄語イヒ身微熱、脈洪ナル者ハ生、四脈メ脈細ナル者ハ死、

# 婦人搖搦

論 婦人病、者忽一手足ヲ搐搦疾涎の壅塞テ昏慣人テ心ミタレテ不必治肝既病ヲ受テ經候斯

ヲ愆テ或、多。或、少。或、閉斷テ不」通。肝宮裡ニ塞テ其虚實ニ隨テ病ヲ生。也血虚ノ風ヲ生

シ血質ヲ熱ヲ生スル也邪氣、四末ヲ聚ハ搐搦トメ癇證ニ顯也先。宜。多。蘇香圓ヲ溫酒ヲ以す

化テ服メ以ず其氣ヲ快スヘシ

塞者ヲハ與之 通スル者ヲハ調之

虚スル者が風い之質スル者ヲハ取之

### 漂亮

地骨皮散 家藏方、云風熱、皮膚ニ容テル凝滯、身蜂頭面ニ糠疹、猪痒アルヲ治ス

地骨皮二兩生乾下一

右末ノ毎服二冬温酒ニ調食後ニ下

子葉散 聖惠方云風澤愿疹身痒,不以止治ス

**福田方卷五** 

四八三

蒼耳ッチノ人ナモミト云ナリ

右華菓子ヲエラハス等分ニ末ノ豆淋酒ヲ以引服ヨニ冬ツ、

軍方 赤疹ハ冷セハ則減ス 白疹ハ清溫ヲ得、則减ス者衣、身ヲ溫な、亦差。風拜聽後ヲ治ス

ル方千金翼方云、大豆

右酒ヲ以,四五ト沸ヲ服ョ日ニ三

洗貼 赤小豆ヲ煮テコシテ冷でラ洗い之 完煎葉取テ煎メ浴に之 又方一切、後ヲ治ス

枳煮膏 枳殼

右水ヲ以っ煎ヲ塗」之乾又塗」之或、醋ヲ以っ漬テ溫テ火ニ炎熱ナカラ寒溫ニ適テ上ヲ慰セハ

即消ス 又方大人小兒,風疹ヲ治ス酒藝散千金云 白攀

右 一味末ト寫了好酒ヲ以「浸、消セシメテ上」拭、、愈"或、水ヲ以「調、テ塗」之

論云 傷寒、日久、癰疹ヲ錢、而痒ハ此乃、用藥ノ病ニ中テ陰陽分別シ榮衛流行メ病氣、毛穴中

ヨリ出。也他病モ亦然也小見、驚癇ノ養熱病蓬トスルニモ又如此

指南 局方云

諸風瘡痒癮疹、者ニハ排風湯

湯消風散

四物湯河荊芥原服ョ婦人,血風ヲ治ス

福田方卷五

有林福田方卷之五



傷寒

瘧疾

附似瘧病

關田方卷六

# 有林福田方卷之六

### 傷寒

論云 リ若。證不對妄、美餌ヲ投スレハ罪犯輕カラス人、誤て多」之 傷寒類書云 凡傷寒ヲ治センニハ識悉證。間ヿヲ貴又公凡傷寒,一證雜病ト不」同ナ

須問

得5病7幾日, 有3汗

不通流

不以湯の

無沿汗

恶。風

不惡風

嘔逆スルカ

不少驅遊せ

小便へ通

不認通

大便、通

右條例須。子細ヲ審「問ヘシ

傷寒論云陰陽交錯スルフ其、候至:微ナレトモ發汗吐下、相反スルトキ共、鞠至。速ナリ而醫

術送練情然トメ病為ラ不」知治ヲ爲ヿ 乃、誤テ病者ヲメ 殞歿セシムレ 1 自謂ラク其、分今

至ショト電視冥路二塞ョラ死屍曠野二雄仁者此ヲ慶受不前其也

正名 傷寒 傷風 傷寒見風 傷風見寒 風温 中濕

風溫 濕溫 温壽 中腸 熱污 温

温涛

脱瓷

右一十六條謂」之,傷寒正名,

外證 中暑 傷痰 食漬 虚劣 罪語 脚氣

右外證六條ハ傷寒ニ相似タレ トモ實ニ傷寒、アラス若。子細、證熊ノ虚賞ヲ分辨セス タ連

ヲ用。則、人、性命ヲ誤、ヿ反掌ノ間ニアリ

虚勞發熱ノ證ハ頭モ不」塞身モ不」悪寒。是也脚氣發熱ノ證ハ頭容節上落、僧寒メ養熱ス但

李起スル時脚屈弱ニノ頑痺シ歴前陸腫。是也

福田方卷六

傷暑養熱ノ證ハ自汗テ悪寒背悪寒メ而。褐叉面垢未ら洗、如,又宮門、板齒燥。者是也

機病發熱ノ證ハ頭モ不疼身モ不疼明喉不利ニメ僧風ノ肝熱スル是也 傷食發熱ノ證ハ頭ハ落ケレ ŀ ・モ身 八不疼四肢倦怠是也

瘴瘧發熱ノ證ハ其證ハ瘧疾門ニミへ B IJ

論云盛夏二發熱スルニ傷寒胃暑、二證アリ胃暑ハ則、熱進退アリ傷寒ハ則 \_\_\_ 向一發熱

ス

風寒異別

7 傷風ハ風ヲ悪也 傷風、表處自汗出 傷寒 ハ 表實メ無汗

惡

傷風 ハ頭ヲ痛" 傷寒モ 傷寒ハ寒ヲ悪也 頭ヲ痛・

班

傷風ハ面が光澤 傷寒ハ惨戦ト

H

熱傷風ハ酸熱傷寒モ酸熱

勝傷風、熱寒、勝丁、傷寒ハ寒ノ熱ニ勝ナリ

傷風、嵩・肌、解、傷寒ハ寒ノ熱ニ勝ナリ

法

傷寒ニハ 廉黄湯主之 営汁。出スヘシ薬

陰陽二證

陰病ニハ身熱っ無栗起。 陽病ハ身發熱

熱

陽病・頭疼痛ス

陽病ハ便不通ナリ

便

陰病ハ便泄瀉ス

福田方卷六

厥

陰病へ肢冷爪モ冷っ

頭

陰病ハ頭不疼。

渴 陰病ニハ不渇 ナリ

表裡二證

陽病ハ湯甚サリ

Di 脉 绯 外 流へ 病表ニアリ 頭、痛へ病で表ニアリ 脉浮ハ病。表ニア

1) 脉管 頭、不痛っ病。裏ニアリ ハ病で裏ニア 17

僧 竹寒又能然、病。表ニアリ

不怕寒後熱病其

外不べ所病。裏ニアリ

風寒ヲ悪病表也 便能が病裏ナリ

悪

腹 便 腹自如ナルハ病表「アリ 不結病で表ナリ

腹滴ハ病。裏ニアリ

外寒內熱 外熱內寒 身ハ火ノ如ッナレトモ反う被キント欲者、 身八極テ冷トモ猶衣ヲ悪者ハ 寒へ皮膚、外ニアリテ熱ハ骨髓、内ニアリ 熱ハ皮膚、外ニアレトモ寒ハ骨髓ノ内

風上寒上初了發力證

凡初京病ヲ得テハ便飲食ス、マス發熱頭痛の或、渾身痛、或、自汗テ熙風 憎寒ノ壯熱ナリ

傷寒一風感 五臓ト六駒ト表ト裏ト陰ト陽トラ

二日大陽與小陰。ノ

二日陽明與大陰下一一但一病ヲ耐いト名タリ

三日少陽與紙陰

右耳響震編而嚴水震モ入。ス人。不」知。者、六日二死ス

り活人書云傷寒雨感ヲハ治セサレト云、リ 又云陽明ハ十二、經脉、長ナリ其血氣盛 蔵ニ人ヲ不じ知三日ニ其、氣乃、盡力故ニ死スルナ

福田方卷六

又素問「云兩感ハ傷寒病、者ニヲイテハ必死也法トノ六目ニハ不」過ナリト云、リ 或云半陰半陽ラハ是ヲ雨感ト云諸方ニハ不」載應安常カ特設テ以で后學ニ示不」可」治」之で

禁治 善の脉トテ而且の承氣以っ為」減り 八其、道ヲ深っスルニ非則、莫下之、敢イカンカトスルフ」又大過、者、戒トスル處ニ非ト為 傷寒類書云班固カ謂トコロノ如。病アレトモ薬ヲ服セサレハ常。中醫ヲ得タリ 初處世善」方。而傷寒ノ一節ヲ論セリ 且謂。麻黄 王叔八 柱枝

リ宜っ汗ヲ酸スヘシ即愈っ 背。强重シ此ハ邪氣、表ニアルナリ洗浴テ汗ヲ酸・ハ即愈。勿之人浴こ 作ス二必、熱は其下雖な而不以死。惟陰厥ハ多の危。細其、由ヲ詳せヨ多の寒薬ト及。轉寫スル カ致、處ナリ 又云病一日ヨリ二日二至マテ氣孔穴皮膚ノ間ニアリ故。病者頭痛、惡寒。腰 難峯方云凡、傷寒ヲ調治センニハ切。須、初ヲ謹、ヘシ經云傷寒、病ハ陰ョリ題者、病ヲ 四日ニハ智ニアリ宜クコレヲ吐ヘシ 五日ニハ腹ニアリ宜で 又云三日ニハ肌ニア

## ン之っ 六日ニハ胃ニアリ宜っ下」之

張苗法云地ヲ焼テ桃、葉ヲ蒸テ大ニ汗得テ被中ニ居テ粉ヲ傳セシカハ身極テ乃起テ經 陳原丘カ云醫經云連ニ汗ヲ發ニ汗不。出者ハ死ス 又傷寒論云若汗不止出者、死病也

寒ニ徐伯女ト云物ヲ召三五便差ヿハ悲易トモ恐ハ二年後「復起。」雲カ云朝「道ヲ聞ハタ、ニ 速ナル効ラ欲や 一年二果、卒セン夫、汗ヲ取テハ先、尚、促壽ヲ期ス况、表裡ヲカヘリミス時目ヲマタスメ便 刻アツテ汗解ス裏ニ温粉ヲ以ラセシカハ翌日ニ愈タリキ雲甚っ喜、う文伯カ云っ喜ニタラス後 死ストモ衛可ナリ况二二年,中文伯火ラ以,地ヲ焼テ桃東ヲ布テ勝ヲ設テ雲ヲ上置シカハ頃 ラス仲景云尺中遲。者ハ樂氣不足ニノ血氣微少ナリ未汗震スヘカラス陳,武帝,臣范雲。傷 諸病、發熱、悪寒。脉洪ナル者へ便宜。汗ヲ發スヘシ其人遍失血シ大下利セハ汗スヘカ 叔和云陽遠「ヲ陰虚セル者ハ汗い之。則死下い之則愈、陽虚ヲ陰虚、者ハ下

照出方卷六

」之則死ス汗之則、愈。或云春夏ハ宜以汗、不可下、結智ノ脉浮大ナルハ下以之必、死ス可以不 カラス此ハ醫ノ大禁ナリ 醫經云連二汗ヲ養メ汗不止者ハ死ス 千金云經云脉微ナラハ吐スヘカラス虚細ナラハ下スヘカラス 又云夏月ハ又下へへ

傷寒十動 又云傷寒,病已。裏ニアラハ即が汗ヲ酸スヘカラス

故「知ス頭イタク身熟スルハ是陽證ナリ若。妄、二熱薬、投レハ决テ死亡ヲ致 ホトヲラス 傷寒、頭。疼、身熱、ハ便是陽道ナリ熱藥ヲ服スヘカラス 少陰、病ハ頭ハ疼カラスメ身發熱、脈陰、病ハ頭ハ疼、メ身ハホトヲラス 大陰、病ハ頭モ疼カラス身モ

攻上、只三四日二巻安心醫者妄心謂る先の氣ヲ正、ヘシト却が補益、行テ毒氣ヲノ流、熾、テ多の 傷寒ハ當直。毒氣ヲ攻ヘシ補益スヘカラス邪氣經絡,中"アリ若。證ニ隨テ早。コレヲ

人ヲ殺ス

不食 事ナリ終「餓死ノ理無。理中圓、嶽ノ如井。輕 ノムヘカラス 若。陽病ニコレヲ服スレハ熱氣射 傷寒、飲食ヲ思、サル時脾胃ヲ溫・紫ヲ服スヘカラス傷寒ニ飲食ヲ思、サルハ自是。常、

重ヲ致ノ或不」教至、

腹痛 證"論》云痛"甚多八大黄ヲ加ヨト云、リ痛"甚至一反,大黄ヲ加タル意。見 又身冷,歐逆、 傷寒、腹痛ハ亦熱證アリ輕。温薬ヲ服スヘカラス 難經云痛ヲ實トス故。仲景云腹痛ノ

而腹痛ハ方。是、陰證ナリ須、投、テ而、人ヲ殺、ヘシ

自利 ホトララス及。手足アタ、カナルハ大陰屬ス身冷テ四遊スルハ少陰厥陰。属ス餘外ノ身熱。 傷寒、自利ニハ當、陰陽ノ證ヲ看ヘシ例、媛藥ト及、瀉ヲ止、藥ヲ服スヘカラス自利ノ性

下痢スルハ皆是、陽證ナリ當一證二隨テ仲暴力法二依。コレヲ治スヘシ每一見、醫者多。下痢

二依、便、缓寒止瀉、薬ヲ服、而人ヲ殺、ヿヲ

智浦 傷寒、智腹痛。及。腹。脹滿スルニ妄。三艾灸ヲ用。ヘカラス常」見村落ノ間ニ此,證アレ

福田方卷六

四九七

腹脹滿八自。大陽二屬又此外八陰證二淮ノ灸スヘシ切二藥。無ヲ以、遂、灸スヘカラス一ハ ハ多。艾灸ヲ用テ多毒氣火ニ隨、而盛、、ヿヲ致。膨脹ヲ發テ以。死ス智脇痛ハ自。少陽ニ 扇ス

大陽一二八大陰トス

便赤。或、醬言。皆慣り心ミタレ別ニ熱意アリ而反。緩厥スルハ心、是陽脈ナリ宜。急テ承氣 小便數熱證ヲモスメ而。厥逆スルハ即是陰厥ナリ方。四逆湯、無ヲ用ヘシ二厥ハ人ヲノ疑シ 湯以下、ヘシ若。初、病ヲ得テ身モホトヲラス大便モ秘、ス自、衣ヲ引身二益或、下利シ、或、 ランヤ但看。其、始テ病ヲ得テ而日々ニホトフリテ三四日ニ至テ後魏氣已深ノ大阪總小 イタラス養販ニアラス アリ醫者能,分辨スルイ少メ陽厥、而熟藥ヲ投人ヲ殺ヿ及ヲ用ョリ速ナリ 盖"陽病ハ塵熱, 傷寒ノ手足ノ厥冷ハ當。陰陽ヲ看。ヘシー例ニ陰蔵ト祭テ治スヘカラス陽厥アリ陰厥 仲景云熱深な八厥深、是也熱ノ深一而更、熱藥ヲ與八ハ寧、活理ア

ムル故へ其脉皆沈然タルニ依っナリ云。陽厥ハ脉沈。而滑ニノ時。復指ノ爪却。温ナリ陰厥ハ

# 脉沈,而弱、指ノ爪常一冷、此ヲ別トス

 接裡 熱ノ悪寒ハ則是。表ニアリ宜、汗ヲ發スヘシ如。悪寒カラス反。熱ヲ悪是、裡證ナリ若。醫者 傷寒ノ病已。裡ニアラハ即、藥ヲ用テ汗、酸スヘカラス傷寒ハ須、表裡ヲ看。ヘシ如、養

多。又別、半、表ニアリ半ハ裡ニアリ及、表裡ノ證アラハ皆下、ヘカラス亦皆汗出、ヘカラス 例メ汗ヲ發ハ則が出。所ノ汗ハ是。邪風ニアラス即是異無ナリ邪氣未、除異氣温テ死スル者、

但能三院テ治」とす

飲水 見テ達一病者ヲメ然二飲でテコレニ因で面唱ヲナシ喘ヲナシ咳逆シ下痢ヲナシ腫ヲナシ悸 ヲ與っへシ水ハ熱氣ヲ消スルヲ以ラノ散一仲景ハ水ヲ飲トスルヲ以っ愈ト云トセリ人能、意ラ ヲ ナシ水結ヲナシ小便不利ヲナス者多。且如。病人一機ヲ鉄トセハ只牛焼ヲ與ヘシ常。不足 傷寒ノ水ヲ飲トスルハ愈トスルナリ恣ホト飲"度ヲ過べつカラス病人大"湯ハ常"コレ

福田方卷六

ナルヲ善トス

肉ノ汁っ食。並"酒ヲ飲、ヘカラス病方ハシメテ愈テハ脾胃弱、食二飽ヌレハ消化スルフアク 再言來。是ヲ鬱復上云 又復寒ニ羊肉ヲ食。房事ヲ行スレハ並死ス諸肉汁、食、並一酒ヲ飲 ハスメ病再で來、是ヲ食復ト云 傷寒、初テ瘥タラハ食ニ飽及、勞身ヲワツラハシ動シ或、羊肉ヲクラヒ厉華ヲ行シ諸、 病方。愈テハ血氣尚虚セリ勞動スルフ太早ケレハ

忌」ギュ 者再"病」官酒ヲ飲者ハ尤雖治シ龐安常云飲酒者ハ亦死ス 已上十勘終 又云傷家庭後白粥ヲ量 進了兩三日未 遍和胃ノ劑ヲ與マヘカラス熱氣得に又 復作ナリ ソ又再"醫僧ヲ請シツ僧云羊肉ヲクラハスヤ不當直」云羊肉ヲ食セリ醫僧ノ云羊肉ヲ食、者 有"婦人ノ傷寒ニ醫僧アツテ調治ヲ爲,愈ヿヲ得ツ其親物河ヲ置テ是ヲ 賀病"後發 傷寒既、愈テ羊肉ヲ食、者必、死ス若他物、食テ發復セハ理中湯ト並、傷食ノ薬ヲ服ス

ハ死ス吾」醫スルフアタハシト云。此婦人悉。死タリ日本二羊無。庭肉等又同之イムヘシ

忌房, 傷寒、愈テ後、房事ヲ行スレハ必、死ス有、岐路人傷寒ニ予藥ヲ與、シカハ已、瘥ツ其、

少妻ト同。來テ謝セリ更"數日アリ其、妻來了云病也再發了而死セリ棺林ヲ乞トス必以其妻カ為 死セン死。臨八當、舌ヲ吐て數寸ナルヘシト妻其病。除てヲ聞テ來。コレヲ看テ止宿ノ交接 ヲヤ又有や婦人傷寒ス母、家ニ在テ方、愈ツ其夫、迎歸で與交接シツ逐、病・而殂シヌ被トスへ ニ害セラル、ナリ又魏志藏顧子献ハ病已瘥テ華陀ニ許。 伦カ云尚虚セリ夢事ヲ作。御門。即 シカハ病。發ラアでなったカ云シカ如ナリキ 凡病ノ當」虚シタラハ且御、內ラエサレ况、傷寒

3

□数斗ナリ其舅ノ言其、狀ヲ云已、数ヘカラス予添四告湯ニ黄耆 一兩ラ一服ト為テ煎テ服ノカスラ再"煎ノ服」而無テ轉効アリキ 私云房等ト促等ト再 傷寒ニ勢ヲ作スフヲ忌、是ヲ勢復ト云、有士人傷寒方、愈テ即讀書ス病復、作テ頭血タル 茯苓 人参ヲ加テ其ニ

發者、ハ多。死ス元。可謹之

項强 傷寒ニ結智者、ハ心下堅。蒲テ按心之石、硬如、寒方、愈テ即讀書ス病復。作テコハリテ

福田方卷六

不散放ナリ若脉浮大ナラハ門下、ヘカラス下い之則死ス尚宜。汗養スヘシ 而"痛"心膈高。起ラ手モ近了八不得項強了柔麼ノ狀,如也此八醫ノコレヲ下了早ノ熱結ノ

曾痞論云心モト堅硬コハリテ汗出。寒寒此ハ傷寒ノ身冷二醫反。下」之後「骨痞トナル

也

氣下名 凡智展。滿八只膈ヲ瀉スヘシ若。按」た。堅硬・而漏ハ是 智也 若甚。硬ス亦不」痛。此ヲ痞 又云下」之っ十七八八死ス篇八下焦ヲ篇ス下焦、篇スル則、氣食智嗣ヲ止、攻っ多っ不」数致ス

發班 ス又初っ發テ便。黑誌ノ如ナル者モ亦然ナリ赤班ハ五死一生黑班ハ十死也 難若。初テ幾テ色紅漸次微黯臭久又點又博又甚。面,色モ肌肉初黑晦ナル者へ斷ト教へカラ 小點稀珠以色常鮮紅ナル者ハ治シ易。或、錦ノ文ノ如のメ 態 起 餅 塔 スル者ハ治シ

舌色 舌白胎者ハ丹田ニ熱ノアルナリ胃熱スレハ舌黄ナリ舌ノ黒・病ハ熱、極。ナリ不」治」之

燥糞 傷寒、腹、痛二大便ノ結スル者ハ熱也此八胃中二燥糞ノ有力故。痛ラ養スルナリ熱薬ラ

用、ヘカラス人ノ性愈ヲ誤又腹痛メ大使ノ利ハ寒也

能食 傷寒類書云歐遊ノ不利スル者八食スルーアタハス反。能。食スル者ラハ除中ト云不い治。

小便赤得者へ溫藥ヲ忌、傷寒ノ小便多、大便黑、小腹結為ハ皆血證ナリ 又云六七日大

便 セサル者へ家血アルナリ 又云汗多ハ小便ヲ利ヘカラス 便色

攻變 無痛下又抵當丸习微利以臍下,痛"極身漸。凉和脉漸勾下无尚ナラス又小柴胡湯ヲ與ツ 大尺八龍小寒熱ヲ養ヲ熱赤、口乾キニナラスノ耳塵、問し之病後數日アツテ水ヲ經テ乃を行ってク ヲ與、服之二日ナリ 又小柴胡湯ニ桂枝干蕃ヲ加。與こ之一日ナリ寒熱送。已、又云俊臍、下 此 ハ小陽ノ熱ノ血室ニ入ナリ若。治スルフ病。不少對"則、必、死セン乃其、散ヲ按テ小柴胡湯 本草竹義云婦人アテ溫病ヲ病テ已。十二日ナリ是ヲ診ニ其脉六七至ラ而、誰、すハ府 次

ヲ用っ 子生姜トラ去。干姜ト五味子ヲ加テ服ノ一日ニ飲减シ二日ニ病。悉。愈タリ已上皆張仲景方 リ次一但咳嗽ス此ハ肺虚ナリ若。治セスハ思ハ虚ニ乘、肺萎トナラン遂、小柴胡湯二人参震 華湯ヲ與テ共煩熱ヲようツ大便通シ晩ニ至っ南次シ中ニ燥屎敷枚アリ 狂言ト虚煩・盡っ解ク テ時々及狂言ス其尚、燥屋アルコヲ知、トモ其、極テ虚クルヲ以、是ヲ攻、、ヿ不」敢次、遂一竹 心下痛、ト又大陷智丸ヲ與「牛服ニノ利スルヿ三行、次日虚類ノ不ら等。時々。妄見所。アリ 日云我但智、中熟躁了口鼻乾"クリ及調過胃。承氣湯ヲ與ストモ利スルヿヲヱス 次日又云

者、 見って勿。若。其、後職、者ヲハ不い如い治。故、陽盛ナル者 私云實ニ傷寒ノ一證ハ无、變異ヲ攻ヘシ豈貝一葉一方ヲ守テ其、死ヲマクンヤ論云傷寒 八倉卒、變アリ害ら人、最、急ナリト今ノ行義、例ヲ守テ變ニ魔、治ヲ施、ハ人ノ性命ヲ輕、 承氣湯胃ニス、ハ則死ト云、リッカ輕易スヘカラス 八桂枝湯咽ニ下ハ則死ス

ら努努奴 んか力力 なか

漢ヲ發シ班ヲ發シ郷血ヲ發スル類ニハ四物湯ニ 黄蓍ヲ加ァ與ヨ 久云冷・汗自刺シ痞氣 結智ノ類ニハ則理中九ヶ典ヨ 篇《于足厥冷日乾テ欲心上湯水中而不飲夕即妄言義ヲ托科曲、ノ且鄭聲ス醫四連湯ヲ下。トス 修習は。而燥-悶スルコアリ躁燥連用」之 又云傷寒ノ陰識ニハ宜。理中湯ヲ服スヘシ未 線 法云 二陳湯 二與、服セシム溶煎又服、トスルニ暨已二汗ヲ得タリ速ナルカナヤ 又云 狂 走 議語シ 予謂。四逆二八附子アリ鄉人曾一附子ヲ服者ハ多、此。為二数タリ送一只理中湯ヲ煎ノ六服 四道湯ヲ服スヘカラス 冇。館客傷寒ニ香蘇散ヲ服ノ 方。愈ツ卽讀善ヲ痼復。作。變ヲ黛齡ヲ 醫學方云藥ヲ服ノ病。ニ中ハ即止ヨ必、劑ヲ盡き謂、節後ニ服スルヿヲ停、ナリ 張養治 前胡ヲ加。亦可突無」無者具本方ヲ等。又世俗ニハ四君子湯ヲ以。貴トス細 又云若。忽一自汗過多二又脈微二又網下セハ阴道湯ヲ與ヨ

又云其、圖篇才死二乘心者二八 奪命湯习與ヨ

四道、者、不治四道トハ手足ヒヘアカルナリ吐利ノ嚴道スル者ハ死ス利止、而眩時々日

除病ニ陽脉ヲ見。者死セス 陽病除脉ヲ見者ハ死ス 伏陽脉沉伏。者ニ尤誤テ熱藥ヲ以。不可 八二八熱ヲ身强、震不之動。九二ハ口噤ス 是皆死證ナリト云、張廬」ヲ汗ヲ不以得者ハ死 下血シ吐血ス 直視シ遺尿スルハ腎絶ス不ら治喘滿テ利下。妄言云道視八亦死ス舌卷黑ノ腎囊縮者死 直、親テ日鼻黒。手ヲ以、衣物、纏メヲ、尋、最、逆ナリ直親テ搖頭ヲ心ノ経トス不ら治狂言シ 死ス臟結、者ハ七八日肌膚冷。下利シ不安者、死ス誤テ濕ノ汗ヲ發ヲ重腸ト云不治日、メヲ 不治汗出。如為一日際ノ肉戰喘促スル者へ死ス 除ヲ引テ筋急スル者ハ不治咳逆ノ不止者、 如い此後三日三死ス目匪陷入者ヲハ不い治臍、下如い石、者、逆ナリ上氣喘息テ心下症間セハ 胃者ハ死ス不以煩而"躁者ハ死ス病六日ニノ息高\*者、死ス五臟已"傷"テ六腑不逆禁衞不」行 ス十死不治 一三ハ汗不と出吐道ス ニニハ下痢、腹張。 三二ハ熱、而腹張。 四ニハ汗不と出 汗,不得脉細者死 五二八天爛然。增、六二八咳嗽哪血汗出。手足、不」及 七二八骨髓熱。 除躁盛ニメ汗ヲ不得者十死ナリ已"汗出"熱"不去者死ス

## 温之輕則、變聽シ重則害人

### 治方

識アランニ若。原解利ヲ行サレハ經絡ニ伏留。傳養不、己此、薬治は之。此ハ萎侍耶カ方ナリ 其子、嚴宰而流下云モノ傷テ趙學諭二與テ化之其、家遂。温ナリ衛生方云理語,人一名前延 祭习呼吸或、久の晴子暴暖力忽一隻又監察或、久。雨フリテ寒積。テ陰温ヲ生。ヿヲ致、ヲ治ス 熱魔でルトキ治ヲ飲「或庭殿風ニ當、居處暴露ノ或、風雨三路ヲ行霜雪ヲ衝胃凌徒ニ早出冷 目不上海鼻寒。蜂頭伸欠ノ泪出氣纏、上盛一ノ咽温、不」利。智川陽二凝滯飲食を不」入。凡。此 如上是候ヲハ皆邪衛トス風膚ヲ後シ傷。機理ニ入。人ヲヲ身伏沉重岐節酸逐項背。拘急頭痛。 姜侍郎力冲和散卜名百一方並。備易方云寒溫不節將攝二宜ヲ失。或、乍。暖ニヲ脫」衣

節湯・タリ

蒼朮 馬 荆芥應 中 甘草 分

福田方卷六

傷風及。營催ヲ覺ハ即須以服以之,虛實老幼ヲ不以問悉皆至」治。 右粗末下為ラ每限三銭水一盡半二入テ七分二煎ノコシテ熱服セヨ 時ヲサクメス ワツカニ

香蘇散 和劑方云四時,傷寒溫疫ヲ治ス

香附子 炒 紫蘇葉 喬二 陳皮 不去白

**甘**草

加ラ煎ノ連ニ數服ヲ進ヨ汗出。即愈。又海上方「云甘草ヲ倍ノ生薑ヲ加ラ煎ノ服」云、リ 减 又其後瘦鬼富人二問。常人實ヲ以、告鬼工、此、老三人二教テンケリト云テ稽瀬、而去又 方云白羹、老人アテ此方ヲーノ富人ノ家ニ與、其家、合テ施、二大寝ニ當テ城中、病者愈タリ 右敗型ノ行服四錢水一盞华二入テ七分二煎ノコシテ熟ノ服ヨ時ヲサクメス日三度と 傷寒三日,中一百行ラ頭。痛,風ヲ悪。或、慢吐者ニハ與之 或、細末ノ只二錢ヲ塩ヲ入テ點服スル法モアリ 又云如。身熱。頭痛ハ葱ノ白ミニ寸ヲ 集驗方云春夏,交頭痛。目昏。咳 加

人參數毒散 和劑方云傷寒溫瘦風濕風眩拘路風疾,頭疼,目眩也以疼痛增寒之壯熱 寒。聲重風族ノ頭痛。臨暖シ寒熱ヲコリサムルヲ治ス並「宜い服」之っ 脚弱者へ此、藥不可關 又云傷寒時氣ノ頭痛、項强、壯熱、悪寒身體煩疼及。寒氣壅咳嗽シ鼻 睛疼ヲ治ス老人小兒ナリトモ曾可服之或、瘴煙、地温瘦時行或人風法多。或、卑 温處ニヰテ 熱證,通用也 直指方云此方ハ傷寒

濁 清 清

**羗活** 柴胡

白茯苓 甘草

前胡

川薦各等

苛少許ヲ入テ煎 三因方ニハ薄苛五葉蓋三片 寒多者ハ熱服へシ熱多者 温服云、,加減 右末メ每服四錢生薑三片薄苛葉少許水一盞半二入テ七分二煎メコシテ温服ョ 局方上海 或・卑濕三處問弱、八此藥不可隔也世人古ヲ師トセスノ害、務新青作又俗學ヲ蔽故「備ニ論 日身絲養熱,惡寒,項强,而手足溫二及。大便不適者二八與己之, 傷寒類書云燥實內熱,者二 參敗毒散ヲ用ヘシ 局方,指南ニ云,傷寒二三日頭痛,風ヲ悪或、蝦者ニハ鬼シ之, 傷寒四五 方、潘氣散治二、煩熱者了加二白朮青皮,去二枯梗,及云風溫,身腫痛。微喘テ風ヲ悪ニハ漁ノ人 加蒼北半夏 又云熱藝者ニハ 加大黄 又云骨熱之病。アル者ニハ 加地骨皮根,皮 本事 鄉岭 簡易方二出クリ 温毒者ニハ 加紫草芍薬 類書出タリ 選奇万、加紫敗毒散ニハ 直指方二出タリ 傷温、者二ハ 加白朮、脚滴者二ハ 加天庫 皮膚蜜痒シ赤 疹者」。 スルニ非。ヨリハ制莫之、敢、良、歌服スヘシ煙澤、地ニ或鹽變流行。或、風多。被多、氣多。 ハ與」之 簡易方云初處世其方ヲ完ニ道藏ョリ出タリト知。乃叙云異人、傑出メ志な神ト會 熱了而煩渴者ニハ 加三栝樓根」類書「出」。有汗者ニハ 加生心 無汗者ニハ 加電資 加

届田方卷六

レフラ

Ŧi. 積散 飲食不進及"婦人、血氣不」調心腹。攝痛經作月、不」与或、閉不」通。治水並「宜」服」之 叉易簡 遊ノ悪心或外風寒ヲ感シ內生冷ニ傷心腹無滿。頭痛。目皆ゝ肩背拘急肢躰怠情 寒熱往來 方 散ヲ以「常用」剤トス然。其、用薬温燥ナリ但是。寒温ナラハ可」施、其、他、證候ニハ服と之。 誤っ虚、二葉ヲ服ハ薪ヲ抱火ヲ救カ如。其害カロカラスト云リ 又傷寒類書云世俗。多の五積 誤ら人。寒濕ト者傷寒ト中濕トラ云ナリ局方。禁ラ云此藥ハ傷寒、日多ト及。風不思者ハ不可 テ此樂ヲ用テ被ヲ以『盖覆テ汗出。ハ卽愈 又局方指南云 五積散 生料五積散,證云感。胃風寒。厚背拘急發熱頭疼。メ寒溫ニ摶、ラレ一身凉々然タラハ急 和劑方云中ヲ調、氣ヲ順ン風治ヲ除痰飲ヲ化ス脾胃宿冷テ腹脇脹。痛智腦ニ疾停嗎 聖散子ハ 若。中暑,人

服之並一夏秋八問二輕。不」可」服之。

蒼朮兩二

枳殼分二

桔梗兩一

贏黄 出テコマカニキレ

乾

陳皮分二

當歸

甘草

川薦

桂心

茯苓

3

半夏分子 白芷

右吹阻ノ每服四銭生蓋三片 棗子一枚水一業半二入テ七分二煎ノコシテ温服セヨ 易簡方で 白北ヲ減シクリ局方ト不同ナリ又不」用」張子、簡易方二八葱白一根。入 食前ナル

ヲ薨、テ或身抵不熱。肢躰拘急。或、手足厥冷ハ加二炒。茶萸七粒塩少許一如。寒熱不調ニメ咳 七枚。同煎ョ局方三因同之 薑三片塩少許。同。煎メ服ヨ タリ又痃癖緩凝膀胱小陽。氣,痛\*者ニハ 行服加」炒茶真七枚塩一捻」煎ヲ眼ョ ス ル者ニハ加附子数片茶页七粒 傷寒、發熱、內寒ヲ使カ子タル者ニハ同。此法ヲ川ヨ如。但慮寒 盧副常。易簡方、糾繆ニハ 機生薑ト云事ヲ難シタリ 悪寒脈冷 簡易方又傷寒時瘦」頭痛。鉢痛"者二八每服加茲白三寸較 又加了機生

福田方卷六

嗽シ喘滴ハ加塞。煎ヲ服ヨ 私云此無ハ名藥ナレトモ夏秋、暑熟、此ハ不」可以服。殺人也

交加散 簡易方云五積散ハ性湿也與毒散ハ性凉也右對半離和ノ交加散ト名タリ若。人些少,

感胃ニ煎メ服ニ多。効アリ

五苓散 湯で或、水入。ハ即で吐力へシ或、小便不多利及、汗出、表八解タレトモ煩湯ハ不以止、者服と之 錄三二隔年,五苓散ラハ不可服之部殺人, 及私云合ラ二年。ナル五苓散不可服下云、り雖然 及霍亂ノ吐利躁 祸 ヲ治ス 又千金云時行熱病、但狂言スルモノ煩燥不安者ヲ治ス 鎖碎 和劑方云煩渴ヲ治ス小便ヲ利ス又傷寒濕熱、病表裡未解頭痛、發熱。口燥"咽""乾燥

此說未必也

澤萬一分 桂心 分 猪杏

赤茯苓 白北分三 姓臺方二八澤瀉分 餘葉分三

云水ヲ以"服ョ方寸ノ匙ヲ以"日"三度"多,水ヲ飲ハ汗出"即愈"及酒水斟酌アルヘシ人ノ氣 右末下為テ每服二錢熱酒ヲ以ョ調下。時ヲサタメス服了テ多、熱湯ヲ飲汗出ョ即愈、 干金方 散一妙也 又傷馬、養熟二湯テ飲水水ラノメハ雨吐い此。水道トス 熟了、冷水上服用嘔吐スル者八燈心,煎物二テ服用或加行葉片又百一方二小兒。吐瀉上養治 熟氣内一沸テ身ノ色黄ナラハ商はノ煎物ニテ限日底房メ電弱ナラハ加工黄着人参ぎ門干身 ラハカルヘシ只熱湯ヲ用ニ誤。ナシ 又云籍帯茯苓ハ水道ヲ利ス自朮向桂ハ査表ノ功アリ ヲ治スルニハ五帯散加。主義半夏道ノ服ヨ 及諸病、湯透。諸病、小便不利、青八光服。五帯 如是テリト雖是內二津液アリ最能。人ノ腎氣ヲ伐トルト云、リ腎、邪氣ヲ代トルナリ

五塔散主之

ハ縣病ヲ病テ湯スル者多。五苓散ヲ服ス五香ハ固、湯ヲ治スレトモ有、服メ十三殿ニ三小 汗多じハ得樂若少三者散ヲ以少重"テ小使ヲ刺セハ胃愈燥。不上可以用」之以既効方云度

便脱メ而殂シヌ

五香散服治、例必用方云春夏、交二人風湯、新、時行下相二タり織、上二微汁アツテ小便ク

马田市绝六

クラスメ胺辨痛。八宜治五苓散。服八己未、年京師二人、大瘦ス盖。此病ナリ醫不識傷寒し作テ 者タ、頭の額ニ汗アルヲ以が則五苓散ヲ與ニ効プラスト云「有丁無。一二八卒ニ傷寒、大 局方ニコレヲ載タリ 予必用方ヲ関"云風濕傷寒ニハ此,散コレヲ主"極テ妙也 每"見傷寒, クタラサル病ヲ風濕ト名五苓散主之己未ノ年京師、人ノ寝ハ正。此病ナリ五苓散ノ治療ハ 散ヲ與ニ皆愈タリ 良方ニ傷寒ノ自汗了或、額、間ニ汗アリ或、上"一節ニ汗アル皆宜。五 1 春散了煎ノ服セシム 义傷寒ノ自汗觀、間ニ汗アリテ未樂ヲ不竟子皆五苓散ヲ與テ服セシ ム 义婦子アツテ忽。傷寒シ譫語シ上一節二汗アリキ子急テ新水ヲ以、五苓散ヲ調與、服セ レヲ治ス汗ヲ發シ轉下ヲ皆死タリキ 又云病人頭首ニ汗出。身疼。重轉側スルコ不能小便 ム心下途。豁然タリ再。煎、煎服セシムルニ逐。他ノ苦ナシト云、リ スルモアリ傷寒、後浮腫スルモアリ傷寒、而小便クタラス或大腑動スル者モアリ五苔

小柴胡湯

和劑方云傷寒濕熟ノ病ノ身ハ熱トモ風ヲ惡頭。强急得滿。脇痛、嘔喉シ 煩 湯寒

熱頭。疼。往來寒熱トテヲコリサメ或、婦人ノ傷風、頭疼煩熱經水適斷タルニ依、寒熱切 潮熱トハ購ハカリ氣セキアケテ身ホトラルナリ又差テ後ノ勢復トテホチョリテヤミ返。發

えることと、「時アリ又産後、傷風、頭痛ノ煩熱小兒温熱スルニ亦能。治」と、「早辰握トノ暗時ニ

八潮繁發熱スル者ニハ與ンとす

柴胡雨 半夏十分

甘草华一分

右败阻ヲ每服三大錢生姜五片或云七片張子一衛學被ヘシヒサイテ水一盡半二入テ半分。煎 ノコシテ精熱ノ服ヨ時ヲサタメス或、云食前、服ス小見へ大小ヲ量テ加減ヨ

湯ヲ服ヨ 叉直指方云病人肝、脉浮盛」ヲ頭痛。然以風、加青皮紫蘇 加强 叉云夏月、桂枝湯ニ加黄芩冬月小柴胡湯ヲ用ニハ加桂心 又云熱鳴者、去。生姜。此 三因方云涡者八年夏

稲田方卷六

不換金正氣散 禁 寒、陽、脉溢。陰脉弦テルハ法當。腹中急痛先小建中湯ヲ與ヨ不差者ニハ小柴間湯與」之。 随時二八潮熱養熱スル者、與之三五服七日後湯又尿。亦者二八與之之 仲景傷寒論以傷 少時アッテ却で温ナル者ハ此ハ是。熱震の而厥冷ナリ此、證アル者與い之の 識熟湯、者・奥コン。 肢温・便結スル者之 身熟。頭疼。便結ノ狂言シ揚」衣。不」定。脚手駅冷 總語スル者ニハ加地黄。若。不以湯外微熱アラハ人参去、桂心、取ら汗。安腹滴メ熱湯スル者ニ 去ラ加·結樓根?或云信□人参」簡易方云咳嗽セハ惠姜ヲ去ラ加□五味子っ 手足厥冷ラ吐瀉シ冷證アル者ニハ不可與之大便少利熱退者ニハ不」可以以之 加引為藥少許十一二服ヲ與」之大便通ヲ度ト為ヨ 局方指云 窓熱往來、者與」之。 陽 加一根實 和劑方云四時,傷寒寧疫時氣トラ頭痛?壯熱腰背拘急五勞七傷山嵐瘴氣トラ 腹痛者ニハ黄苓ヲ去テ 加二赤芍薬で或婦人、經水道斯テ熱気ノ血宝二人テ 行膈落鞭蕊者二 早辰の惺々トメ

寒熱往來ラコリノ如ニャム病。五扇ノ氣トラムナモト眼ムセヒツマリ族巡タレ咳嗽シ行歩

一五ラ外國へ行テクニマケスル者,或傷寒ノ陰證トテ寒ノミアリテ身增寒ノ風ヲ悪臨助 ス ルニ陽走氣ハシリノホリ或餐風ノ吐窩臟腑虚寒ノ赤白ラ駒下シ或、四方ノ人水土ニ不代

版心下 堅密ラ治ス

陳皮 蒼朮 厚朴

甘草 藿香 华夏

右等分組散ノ每服三錢生姜三片或五片棗子二枚水一盞半二入テ半分二煎メコシテ稍熱版。 直指方ニハ云甘草ラ減シクリ 新書 写尊常感胃ニハ加部川芎づ奥之 局方特南云心脾無

痛二依が瀉藥ヲ限ノ後補之欲い者二《與」之腹股心膨、者二八與之

禁傷寒ノ養熟。大便不」適者ニハ不可與之

私、工此樂、禁奏也熟無トテ熱氣應テ手是ノヒヘコホル者アリ冷熱ヲ能。シラスノ實ノ

冷。ト思テ此葉ヲ與、ハ立ニ死スヘシ能々分辨、與ヘシ

稲田方卷六

柴胡散 本事方云邪氣絲絡入テ躰疫メ肌熱治ス陳ヲ推。新\*ヲ致。傷寒時疾中腸伏暑解利ス

**掲伏暑ハアッケヤミナリ** 

柴胡 园 甘草 分二

右細末又每服二錢水一熟二入テ八分二煎又食後二熟又服日 此樂八冬月二八以了心脈ヲ潤。

咳嗽ヲ止、壅熱ヲ除。春夏ハ傷寒時気ヲ禦暑毒ヲ解ス尋常ニ關ヘカラス策テ長幼ニカ 、ワラ

ス皆可服之倉率ニメ以便得ツヘシ

防己黃耆湯 和劑云風濕相轉皮膚二容至了一身盡,重,四肢少少力關節煩疼時々自汗出酒淅寒

風不」欲」去」衣"及風水容摶"腰脚浮腫上"輕下重"メ屈伸ヿ不能ヲモ治ス

防己兩黃耆二兩

白朮牛一雨

甘草兩一

右吹咀ヲ每服四錢生姜三片 棗一水二カハラケニ入テ一二煎ノコ シテ熱メ服ヨ時々不力物の

服シ 記テ 蓋 覆テ温ニ 臥テ後汗出シメヨ 弘工傷風傷滋ニヲカサレテ人多。汗タリテ病ヲ治

スルニ醫者多の用业要藥也

竹葉湯 和劑方云傷寒時氣,表裡俱一虛ノ逼身發熱ノ心智煩悶或、汗ヲ得テ已一解タレト ・モ内ニ

類熟傷寒ト相似でトモ但不正悪寒」身モ疼痛頭モ亦不」痛。脉不二聚數で即不」可二汗 下一宜口類熱傷寒ト相似でトモ但不正悪寒」身モ疼痛頭モ亦不」痛。脉不二聚數で即不」可二汗 下一宜つ 津液無。ソ虚羸氣少。智ノ中煩滿氣道、欲い吐及。諸虚ノ煩熱。ヲ治ス並「宜服乙 义云諸虚ノ

石膏二 麥門多二条

此藥,服不

人参

甘草谷一华夏一朱

右敗阻ノ石膏ト半夏ヲ和テ每服四錢青竹、葉五生姜五片水二カハラケニ入テ一、煎ノコシテ

後又粳米 百粒ハカリ入テ再。煎ヲ熟タラハコシテ温ニノ服ヨ時候ニ カ、ワラス 烈

ノ競熱。治スル薬也少。ノ熱。ナラハ小柴胡湯與ハシ若大、發熱ナラハ参薬飲。與ヘシ

福田方卷六

如」此、大寒、寒、熱氣少。サムルカト思へ止テ眼スへカラス返テ塞病殺スルナリ尤用意ア

ルヘシ人ヲ害スヘカラス劑ヲ盡スヘカラス

桂枝湯本事方云大陽中昼ノ陽脉ハ浮"陰脉ハ弱"を急。汗出。悪寒、鼻鳴。乾嘔スルヲ治ス中風

者今ノ傷風也古方ニハ此ヲ中風ト名。也

コケイシン 芍薬 各一嗣 甘草

桂枝

リ虚寒スル者ナラハ加減ヲ不い用 前二八加門黄芩半南。 夏三至ヨリ以後八加二知母半南石害二南、或加二婦廳半南・若病人素ヨ 鼻乾、々嘔スルヲ治スト云、リ吹阻ノ無服二銭トス惟、春ノ初ニ可行之春ノ末ヨリ夏、至、以 方治證二陽浮者ハ熱日二發。陰弱。者ハ汗自。出番々ト寒酒々ト如ッノ風ヲ惡翁々トノ發熱 右龜末ニノ五錢ヲ炒テ生養三片棗一水一盡半二入テ半分二煎ノコシテ溫ニノ服ヨ 私云此八傷風ノ汗タル者ヲ上薬ナリ汗タラサル者ニ 叉和劑

ハ不可與之桂枝魔黃ノ誤上云、北北蒙ノコト也汗有者二八桂枝湯ヲ與テ汗ヲ止、汗無者ニハ

職黄湯ヲ與テ汗發テ愈。治力也此法。能々料筒ヲ與っへキ者也若。誤ァ與い之。立死ト云、リ

本事方云太陽、病、頭痛、身疼。風ヲ惡無い汗而喘ヲ治ス

鷹黄 前ョ去テアフリホシテカケョ 一原华

右範抹ニメ毎服五銭水一盡半ニ入テ半分。煎メコシテ湿服ヨモノ覆テ汗ヲ取、食前二服。夏

則加二知母牛兩石膏一兩黃芩一分。或汗出。後、大蘇蕪ノ喘者ニハ桂ヲ去テ加石膏門兩 私工傷寒ノ汗無ヲ治メ汗ヲ出テ内熱ヲ養散スル薬ナリ汗有クル者ニハ不」可臭」之立ニ

フラ知。サルモ場ナル間此ヲ出。所也努治ニアヤマルヘカラス 死ス此二葉ハ少モ病ヲミタカヘテ與之立ニ死スル間此篇二載ヘカラスト雖は此法アル

聖惠方云傷寒初テ得テ一日肝。熱う頭。漏ヲ治ス

到一兩 政一合クロマメラ

福田方卷六

葱白三莲

右一"合テ水三茶器ハカリニ打入テ二茶器ハカリニ煎ノコシテ三ニワケテ熱ノ三度"服ヨ衣

ラ覆汗ラタラスへシ汗過スへカラス

私云汗ヲタラスト云ニ以、テ大タラシ過、ヘカラス少、タラスヘシ若過八正氣ッキテ邪

氣ノコル也

活人湯 活人書云傷寒嘔暖メ手足厥冷ラ治ス選奇方二八薑橘湯ト名タリ身熱。頭。痛。目クラ

ク頭重の未陰陽ヲ勢サラン傷寒傷暑ノ疾ニハ宜い服した

陳皮 サラス

生姜二兩皮ヲ

右到テ煎メ服」之呂倚講

和州。居セシトキ歳瘦アリ服者多安タリ

購得湯 聖惠万云傷窓結得、氣ニ噎塞煩悶スルヲ治ス

枳殻 二雨麩大カスニマセラ炒テ

右末ト為テ毎服二銭ツ、温水ニ調下。時ヲサタメス

机殼湯 蘇沈良方三傷寒落氣アツテ智滿。テ死、トスルヲ治ス 想設 **桔梗** 南

右細二到テ煎メ服之傷寒、智脹ハ結智痞氣、問って無っ先、此樂ヲ後ョ若。イヘスハ別ニ下藥ヲ

與ヘシ此湯ハ但氣ヲ行騙ヲ下ス他損ナシ

私云結智ト活氣ト能々分別ノ治之ミクリニ崇仰ヲ投テ人ヲ殺、て勿と

傷寒類書云天行為、毒手足ヲ攻テ疼痛シ斷トスルヲ治スル法

右足ノイルホト坑ヲ深等三尺ハカリニ場テ火ヲ燒熱メ酒ヲ坑ニ灌展ヲ着テ坑ノ上ニ 略テ

私以多種テ氣ヲ泄ヿ勿之弘壽病ノ手足ヲ致テ腫疾而テ脱トスルヲ治ス 答耳ヲ煎メコン

テ足ヲ漬ヨ外臺方ニ出タリ

浴 傷寒類書云天行疫黨ヲ治スル方

桃枝

福田方巻六

新細二 對テ煎ノコシテ浴。之焦 迷う其誤。多まで故に依っ異いたっトコロナリタトへハ傷寒桂枝湯口二入。ハ立二死ス傷風二 私工傷寒治方,中二諸名樂多下雖二無才淺智,者廣路

麻黄湯口"入"、立「死スト云、う先"洗浴ト云ハ湯ヲ久,ツカリアフルニハアラス只行水,如。

カ、リテ汗ヲウケテ衣ヲ覆テ少。タラスへキョ云ナリ

又白水散 麥蘇飲四道湯等用方皆本方ニュッル和劑人諸 カラ引コ・ロムヘシ見。傷寒ハ倉 率ノ變アリ人ヲ害スルヿ尤急ナリト云リ 傷寒論ニハ病ノシナ四十八條アリト云、リー々 庸醫小財ヲ守テ一定ノ病源ヲモシラス更、アクラサル薬ヲ與、人ヲ殺者ノミアリ尤歎息スへ シ誤ヲ以『誤ニッカハ有林カ悲田」志。空カリナントス伏氣ハ悲田ヲ先トメ世財ニノソモヲ シ七目ヲ守テ命っ天ニマカスヘシ誤テ努々人ヲ殺、て勿、タトヒ干金、與っトモ深、解去スヘシ ノ脉證微細ノ劉治ヲサトラスメ具宜。治心之。死スルコ轉燭、間ニアリ只治セサランニハ シカ

カクヘカラス

論公 素問公夫羅疾ハ皆風ヨリ生、夏暑ニ 傷ツレハ秋必。塞ヲ病・蔵・恵ヲ張ヿ過度シ温無ノ 或人们等不到一致二月二度實施以治シャスシ 或、關口一度於此八治シカクシ 或。 藏、先。寒ノ後二縣。 或、先繼テ後寒, 毒熟多、寒少。 或、寒、も熟少 或、但縣、不寒 云北電毛起伸欠又乃で作い下去寒に傷テフルフ頭の額ヲ頭痛ノ酸カ和の湯テ冷ラ飲でトニ 處二當队治ナルヲ飲風ニアクリ飢飽時ヲ失テ脾胃不和ニヲ淡中院該と被ナリ所謂疾病 三日二一度發光所治。或每日一度二度次

省

皆是寒濕、二氣、養化スル處ナリ

照田方卷六

魅下云。治」之實非タリ風魅八風ナリツキ物ナリト云也此、病其固ヲ云ニ汗ヲ發トモ傷寒ノ 以來。終一性ナラス錯語シ神少。或:寒熱瘧ニ似クリ或、潮熱、肺時ニホトヲリ類赤。醫皆、風 傷寒差テ後藤二似タル龍アリ此實。龍一アラス細分辨ノ治」とう證云傷寒差テ後半月ヨリ

私云是ハ(普通ノ瘧證ニ依ヶ治スヘカラス

除毒っ不」去由で心ノ胞、絡ノ間ニト、コホレルカ致ストコロナリ

池ニアラス須、大黄、用テ佐トノ大、泄、て數行スレハ然後、愈、てヲ得、ナリ ツテ捷ヲ發·或·熱ヲ藏內實ノ證アラハ投スルニ常山ヲ以·スレハ大便點滴ノ而下·澄ニ似テ 應家二八多。張澄黃水ヲ蓄、常山ハ能。コレヲ吐シコレヲ利ス是、固、然よノモ其心純熱ア

、薬ト病ト交ニ 争テ轉深っ害ヲ作ス 凡, 症方二來テ正發スルトキ薬ヲ服スヘカラス薬ヲ服スルてハ米發先"アルヘン否サル

HI

態疾住テ後二補無ヲ服スルコ不得補い之、必。再作。 又云不」可」補病、四種アリ所謂達

### 疾狂病水腫脚氣是ナリ

禁冷 外裏方論云慎いるの治水ヲ飲ヿ勿、及、冷樂、服スルヿ勿、若、心下冷結スレハ 更一家シ 力

タシ連イへテ後復職解トナル亦即氣ヲ養,者ハ死ス

私 公水飲ト寮血ト及寒熱ヲナスヲハ血ヲ行っ葉ヲ加テ佐助セヨト云、リ

指南 瘴瘧イヘテ後粥ヲ喫シ或爛ト煮タル飲"以"常"脾胃ヲ調和セヨ局方指南 嘉禾散 平

胃散 黄氐建中湯 可少接二與之ラ

叉 紅圓子 **膨紅圓 積氣養瘧ヲ治ス並、諸、寒瘧ヲ治スルニハ薬橘、煎物ニテ下** 嘉禾散ハ但寒メ不熟 胃風湯

治ス

~

瘧痢ヲ治スルニ尤良

正氣散ハ寒瘧が治ス

五積散ハ寒多者治ス

脉 大低遊脉八特弦也 弦遅ナル者へ多寒也 

緊動ナル者ハ發汗灸」之 浮大ナル者、宜い吐」之 若久メ愈サレハ脇、下ニ 痞滿テ結テ癥痕

福田万卷六

五二九

F ナル

治方

養胃湯 濟生方云寒八多。熱八少。或祖寒又不上熱。頭痛之思心胃滿方咳喘之身外疼痛躁々振寒 陳皮 面色青白 飲食モ不」進脈、東て弦墨ナルラ治で 华一分

ベルホシナハル

4:

**计**草 华一分

白茯苓二 蒼木 一分

灌香分二

草東

华夏分二

寒多\*者二八加三附子?煎?服ョ 右吹咀ヲ無四錢生遊七片張子一枝水一盞坐二ステ半分煎ノコシ

テ淵服ギョ

時ヲサ B × ス

一门限制 加減溫治 方へ咳嗽門ニ出

陳皮半夏 二分兩 白茯苓二分 甘草 セリ 四三錢分

姜片七

烏梅 到—

蘭。消シ此ニヲイテ寒熱不作蓋。白豆癌ハ能、消シ能。唐シ三焦ヲ流行メ樂為一度轉スレハ寒 熟自。平ナリ再發、而"熱多\*者ニハ加二者及\*甘草一熱少\*者ニハ加二者皮、草菓」。此、二葉並 菓,又茯苓,二陳湯,加一人参、縮砂,以信用ヲ 寒蓮、寒多者八加二青皮、真蓋、多、藍ヲ用テ同煎ノ侵晟、神祭園五粒服ヨ並「毒水ヲ取下、 出病根ヲ去い、寒熱自ッコッサム 又云熱多\*者ニハ加二川夢"前胡" 加山白豆蔻一二服,病人自爾、氣味 寒多\*者ニハ加二川南、草

生妄 烏梅蜜水ヲ以テ同。煎ノ空心ニ嚴ヨ堅。胃氣ヲ守。ヲ良トス

結えに、状、如ナル者ニハ與之 勝了一證ナリト雖"名一方アリ其間ハ當"加川高佐"之 又病人,藥熱,血室"入、八其血心、 先宗ノ後熱。者ニハ 加減餌例 方へ傷寒門ニミヘタリ熱ヲ治スルニ不退者ニハ却。多加生姜煎服神也 加桂心 傷寒類壹云血虛ノ能寒熱ヲ生ス血モ又寒熱ヲ作っナリ陰陽相 又傷寒、壞病ヲハ溫結、先、熱テ後二寒、及、寒熱指等者ニハ

與之义羅族ノ貝烈ッテ不寒者ニハ與之

禁忌 常山 生冷酒菓房色洗浴羊肉忌之 今嘔吐ト養瘧ノ證アルニ過テ或、其人素ヨリ嘔而避ヲ發ハ謹テ常山ヲ用ヿ勿。

療丹<br />
<br />

## 附似瘧病

生乾地黃圓 此八許學士カ方ナリ寡婦ノ寒熱テ藤二似タル者ヲ治

小柴胡湯 得い之。男子ヲ欲テ不可得ナリ何以。知トナラハ肝脉ニ弦出タリ是ヲ以。知ナリ男子ハ精ヲ 史記,倉公力傳"云 濟北王,侍人韓上云。者 腰背痛又寒熱衆皆以。寒熱,病下傷、倉公力云。病 起。トモ多の後了無。是以了陰陽交二年テ年、寒乍熱テ全夕淵露。ニタリ久。ケレハ則勢トナル 一式、者師尼ト寡婦トヲ療シニ右ノカヲ製ス蓋、謂アルナリ此二種へ鰥居ノ獨陰無以陽、欲心 婦人ノ經血ノ適断テ寒熱症、如、發作ニ時アル者ニハ與之 本事方云背。宋,褚澄下

陰弦ニメ寸部ニ出。又ハ魚際ニ上。則、陰血盛。ヿ可」知、故。知、緒澄カ言、信ニ謂アルカナ 以下主下為少婦人へ血ヲ以下主トス男子ノ精盛が則、室ヲ思ナリ婦人ノ血盛ナル則、複胎ス戦

有林福田方卷之六

辐田方卷六









散飲四 養木丸 二陳湯 獨飲松賞四陸二基四 例称塔山屯盖前 族飲 も干湯 尊原湯 石麦丁 白木羊方言 半被太子将 学芸園 被疾消後以 松雪 學等 半夏家后一五灰場 茯苓湯

等乳三人参十三八 養成行 - P. W. W. が正元 同草飲子子 里村兴 日 随度等 人参到於少



肺鬼 野 養之七

吐 肺疾

中、冷川のは名、京川四京 美人音的是 軍事一裏則因之軍 一般一次 一一一一一一一一一一一一 值其常 若十音寒時引寒五郎 俊月歌中 人民隆 外下至一卷、 第三条介下 松香· 俊州 师以 《 鐵 新克大器三川等風站是

是名 与商、属于人人 被告 看我一班到明人五分下疾情异中 又首所方言一法了一是分益不多人的了 九八清前氣祖,豆味在了月下 面了好 日本大 **域り梅、斯法住** 遇川 外下方、松金一切一起、方人 震地 是一个各面方 明二十一日 意子而高少十二十 徒山 の行動を 製師 五四三

又是大性引令了了人 東歌が得りるアル·教·歌しい東外 江東方之名本上! 带致日 四人名 八年級 代義 可やひきた歌山 一事一大分人 教育二年 人人

一け母於教 1.. E.

問答十者中頭的 第一次人 意为各 好府北北是水和歌也 者、冬買也 カシストコットーノーにカソモトス 方是 信源方言等教 各科人心 水系数 又是為 海上下上 度血管門方、自各八生人致我的力也度 名、外京市也、南省了水水 牧少差了新二十二部之子版院 11年二十二人、金人

五四六

共丁月月不得者 死、南指方三本人山 師漏者 声下八清 上系统 八日血小院寶小上氣小可病之一世 利高情以充 左肠痛之、其中或此 前の食而二年天在十一多時 是 至 写

三、該無一電馬 馬少夫殿以軍不佐上不 一 人工小方子件 不利之的 不 生和 俸 一一一一一 美術人 東西北海教在 通知子 夜時大地 下人是 为何可思了是我一种有其多 指二方生 一等一元 荒夜之縣 聖太日本 不文部 新一方一夜下山方 02 4 1-44

三四八

熟料以京何以食前,此人多美看数以食好此 京城 第北少中 有北文 X. 独歌系疆 少三 人名 如相京我 不以多 九五年 生川草都 半凌四路 以至至 一次三 明弘 少教祖 下 學名 正式 一层香村干人 我一派四十二十二生元八次言元 風玄若

疾,以海吐飲食,可以少院 右攻理》每服三大钱以水一造言"入了半分一类" 停一楼, 治文 三丁食後、胀湯一丁六四五次子 杏子湯 所生方三切 沒飲 外、風寒 白芍家 事 林心 半後 杏仁 竟是不 如幸 本我 甘草 也要言,读及各三公 温市場一本一方子中產又久多級以到 成之内、生為 第九十五、天天天天 教學等人

五五〇

未不所有形 老者,如后首徒行以告以 不 山 知不 小版室四里 万万 野下 事以 一直等一年 在一年一時以上我有是一十一大了了! 100 G い大きるで 丁 とうかす 南北 小松明一大丁水 上の 年 12

定文教り上山 氣經,在公子學學是時 表 疾力間 高 をはいるよう、不可かえ 此所言素可食べれ、地見の果設大了時間と 但心可汗下八年 虚特以歌言、麻黄の八不可用之 右海北島梅丁丁入丁秀以中新九孩十人若 文影所方言若国司武此麻黄水子、西 丁之一更美一所飲養去之心 電子方家商 ナ快手方 多蒙衛俱高 爱如旬

五五二

暖物 古皇 教食不及物利時度此等 中かりたろ 好草湯 醫草方 沒有永南北 方好了 記り過言 ルマステンドラ 后改造 每非四代主要上下水一些十人, 半行, 变 村草 下師上大明一切成なう矣! 到沙黄 表 一年 全下 五叶子 白ちま 東西にことは 白水 空代を

聖東川馬 名来 等故 治居等歌 来到分三种民物学 乳量 素白皮如白豆豆 半、八十分一大人 こと 過三 非一不三時 おいい一方形四代士士三丁馬梅一代水一卷 何村理中山 和北方一 等意。 茅屋的 人外上的前年二六 本京子不 秦京後三百 華明的黃衛房村 今年外がりを見りきん 新芝生を 京都也 出名者美 像と考る

\* 多 恒生不 小程度水 大艺艺艺术 良量

等一点 城少暴歌生 自小三大到標品少者与之文真如一相交者上三大人類於一角即才作、京在上 THE THE PARTY 一家をアからに、大三月テラスニーハイ 中国 三 二 下四 一 天教教章 方行 一年就罪 明清 一班東京和 巴丁 人数無如方法所其形 人以疾教 70 元

流言一方 又物一一致歌为原赐急不同不绝不 三十二十二天人 不利 南北方:如上以生妻一下小 如二月一道了一人有专了三日服 から、南東京不用 力性心疾可称寒り 杏仁赤茶 江 八大 小 らき

あきりらな 雄黄 通明 る スノ不テスショ ある 冷疾暖秋日色及多年 上同じ加減し 一後、高川温東又 Ar! 大人同一日 人もんり スレトモ

瓦五九

起目了七日"至三丁八八家,根本了降了定水少餐 當、風身、汗をいします。」こと上春にを形と 更一种其少州,其方 麻黄杏仁大粮菜白木是也 疾飲 送人 文於老也 調 疾飲 路飲 原、飲其人素盛十年度了水明司走 ありき ~ 青是也 丁一方 ツーニョースン 水方 小下一个 对壁气

多听留飲太少丁二分光小 京強引痛者 縣 丁多下流行 一一切的一個部下代於上二日 ナルー 歌記り引きのかい 何なした 五六二

行意不行的方 愛情但城 拉片二

一年八分一十金三五 稀草水水及花病 流言、以及以上、京中土工具的人和新人 这句:就不言 信, 持一些一等近人地 三十五人為二年在一下白皮, 当我少用了你一家

也是自有愈面"然而不是惟先曾为 一次 海湖 疾災也吐者、化疾四 えり疾飲之病者、皆以其少用って 唐で配下除人とう子、何丁、丁歌不過京 夏世七世間新己正,亦就 如節於何日 ゆりかはりだっ木上、大具地自う限、能也不 福皮半 复沙 養高半家散 与。

六四

第方支持在之 云 治解 散的口房方出 道法方、他中心疾囚 人、新經 画心画 度子自出外過飲店 好食園一家

元六元

张九丁校,如湯門一行之前刀用下中身深几了 一句一句一般九三十一一一方得原一一一一 · 一十三人 ジャーニー かった 其後燈下一點了何字了書、份養本力之一 三枝一大小川一大水三十月不同一人一場 好事 三二 婚 松大九十十十一方言仍能方子是一致不 まする下待りサダ文式、家水 例 一种野生 半菱窩 個年 似州各家 飲水·沒汁 不納ッ

1211-12 一个城一八八八十年年十八六十二 21.15 とない 丁 石九三百九、石 桃李花粉り 被放了一 非 师师 監 版 多好以後一個 大三金丁町万庫 右後りをす 不好手的 九九分与宣行 一年 十二 元六七

ゆうおれるないかりとあれるとこをうちいむ 作, 这是要如方也以似者可以作为未以待 行告何子以外三物ッと入してりし、并死水ラ ラ時、并花水のの、是刀田大野 書版自士 感 養生物品 与家一味ラボトカテル 就疾情飲四 面一方云一切家下一切一度食 陳改 意度 養我不不完 美 はな其動と連ます

就是小在正一時五八月 川馬二方 複飲 坐十 方 八英一面一切有物意用作 病のむとける。ちて気できり 所其提下 写示,柳、特相一大、元、安服立了九、丁言 积水半复以 小看方三月於何城 前原 上於量 問 真真地色成化力を重面であって 加工来五二十五二十五岁被又 原白原明年最 頭用留守 九年 草三 任於門口

右细末少岐部 有 特朝一大人一名北京 江 低張さ不然好 死亡 一支四直を方がっ 機飲水質国家看方、逐飲皆店還 半後 陳及 松野五百章年 了後人為以各面 私殿中面 五七〇

ちた。ノテ、カノを丁明 西国王国墓以下 左列子等一 西柳以左、特机千人、九九七三 原传教 恒道 是了此宝 有物 半复都為五 光蒙四 遇痛方三少下。灾后 福良生変は 治塩生む良一和利方亦門 半夏 生墨 各三人人儿

十八水一選其八、羊分一贯, 本夏 寺寺方 石坐 前 1日日本社等

*ii.* 

不和かりきス 前書上族の一天五人名 事分、黄ノモテ、松松、時り不良、 方次型ノ谷非四代古墓七片直林下、水一が中等へい 不快了我一般"从此"与己或生年八色 同一個图 等 所 人 局方指第一天底原信此人。成八十日。唐信代 陳及 半发》三十二五次令三十二三五 二陳為一部方方的一些方言也出中 唐一年新清 / 龍 一一性或·成

中ルラノムラス

八色了食は、温服するあ一方、か村できる てりられ 半年五五十七 与医三来一三 有其三人物 为极为此" 找和第二小小 一有极勢多,生意一时一人们和"也 半发表子的 记場方人人但奉了法一食 三九者以葵下以、上次 不不吃此不以宣照於一間 18.

7 人次本等 三三十二五五 三四八八路 7 407 び火ニころ 在人名西日 甘本 一日

五七六

作高了 6 0 1 1 9 生意 A 收之方子 M. 学读者! 新一年 能言不信品の表を得りまるとかし 左文里 一每收回該幸子一般新年五十七 水三人、一不一年,三二四日 秋日 夏天演教 終行了路看食不 奏於冬陽 子金方腹動门之下蒙上之处 是此人是不 半及年人冬三十十二三 逆 家上丁百丁不到了

ら大生生 るでは、飲いるり、食べるの湯にんろう 右文型とう与歌四戲生量七月水子方方 上户多面以家、我大水大全少飲人人 松水湯の一又ら方の下坚硬のち、ける飲養一、一、質ノモテ、風水の不良情報系のは気を つれ、リ不清者、なりでからうっとう 家商方等電子學於了

铁生二十月水十二十天了一天 學是 陳月一 丁奇谷两 桂心半点 右艾里子 苏非 ははいいとなるころうないかのかと AND BUNDA 半男、豆首白木 食可食人可公人 信证法

京二村八三奏福新马产三卷三卷 五人不明八十十五 竹草二分以如少非人以 又中和一意 存。系 余三九二二方甘草一一一大年 等一個一十 右成型,本根在後生養七月季一次二年人了一 丁三十遍水 時等外久大日三二七 相以以有一方之治疾病 丁二子但原為苦清可京三元

又言八九年明也各人人以北十十年根明人 文明生方、特权展常为他:切了是了 下一大股人台灣一下水体为限之外 之樣亦方、惟以一生可食以作以炒上了 文見可方、楊成、生妻力"黄少非 文食品門飲品相及用戶門食飲料等 海のおけかすりとろう ない 一日 三日 一次方面リアララス 右夏川朱氏方とは、原形り 半夏三世、時でる大村

·全祖生不得那一场"人了文方人方"、 大京, 皇是一一一一种。一回一三十九米像 内かららいませているはってもってもっ 作品の不言 右不是一种胸子大气水 等後山 新店丁歌月 包第一人学教育主族家上美華工作 十八万二中月一

佛場了下三九日、三、夜一、又万全方、秦白及 ラガ、七か、ショア 港震 一次不然 論、降意則以後數以成八系京則為之 食養下降外上,根若食者去次次多少多人 即马三百八八八三百百里三一两年 为了之一作 黄柳一十九八眼三五 右右班并尚生養三十二八卷天子慢大 主於是 不好方言以外的 明息 二日室氣 一天上京 半夏からしから 川き

冬春中外前所 行而出 以下三十二十二 至少上京一天俊里 智院 何一疾 有 特品 物、食力の外に一下一下一上人生 唐二人文為之一打一一一一一一一一一大 以毛力是一种不多的方法, 想不可以 間見方文体、五成之子 七流之子子行王 17 30下海海 五城了不成地 「なっている」とかったと 爱心、生 我一大五元十二人不可能 京三年了室、則一方一年年一日、於一大學的

被二意 等行行情順同人也 都言了 門、如門備一樣門。又常原於前得了 あげてり文水気 ありりきり 声景、晓看、檀多、香味到为无言 色文明察實了命第不前上了明明 除

八石

之醫餘文冬發之人為也多食之人也小人 水病診者 有端為問 10万里久里次八座ノ大 屋 美り挟からか 帯ったい 又直指方文 養我了中人不会

九八六

文文系送。七人禁戶優和了形具师系 永新 /者: ちるで、方: 野氣ノ者: 事情、在本病与治,然而,和下了愈之于了 名病师"体"請求了如我之人 师實,者 胃的不知肾真上千一年 一定者示 迎,又悉是中 か柱心可腎 安野四八小 加半人文作を見るでき 回で場から、 的外台至一

看回的人生學教徒性明然不得太不 方子,今至大法而四中以新 等亦作了看八 宣情场 降氣陽 如少而見了人則沒水處人不知其声殺光 寒,师经情,族,胃院,在上疾,氣,根部就 指有五指居者 不不 看不是多年 水與声水思方音、我云水雞者 堂氏食经 で、中俊子、丁豆、小家子養飲為

不神水水 有一年後三月十一方的一十七二 面厚時一京意 明十二不治海豚骨五者、生,城沿 五者、生, 康康美工艺人 微红工艺不成里 行為疑問為者后於一年他一一情,者、命 会,的家属 收寒者、死、 高年 言意人、不られ 明十三不治病 为心、 夏三 万年四三十天

五八九

できなけれる ないことでは、アナ道 右岸三、なりには水下す一十五二十五人 暖水等 作 小好生奉一世 年 松行,八个文館門一長 班式 送班子 不用三三 明八 衙門方式 右私言なりにはまるとうなかっていると 皇前 時人 京人大 新島、三日の東南町子 四二十 足場所 百一方式亦文 正 第五八五和

省、京、与你心似土法三行化一条中八年令英 もないないでも 京南代 出張丁二日三年 人無之公而不可言其以此人意言以外 20年間 10年 阿伊 事及者言 カル

野人多,我歌而清清 有息 富息的人大全国工上系 右等か文型ノ石服之鉄ツ水二大の大 息なりはる文息の方文章上 麻黄、高少不去古仁以出。不是十二 大 方的第二

直拍方 是證一考 加桂 一致奇方,寒鸣音,加五井子 陳皮 乾量 文族多十二 之上原常色看只加桂公 臺五三十分的一隻一班 一下一次一下 「東京、野かサーハ 加島梅 五服等 四 心上,加納、病證、法除、休、一分用 かう意震言

茶色人 右手人をり黄、叶大 なないな水手が水ったったろうで 五叶小型是一大大大大大 金月 新方文工 一大方 信 生是可

Jī. /1

distriction of the last of the 周八年五版係之奇遗為各 医即引不 大多奶松以 一班 一班 三 は其二生三月 医奇子至疾常与海西南 前初一千武皇之之 京京 京 

ですりまり

五九七

文师麦 写中、明得十大致者、自意 えるとかって にはないかんな 不成此意思。然上一上三一一的意味就 中京等意思 三百元 天 年度 多 等、帰中外,及等不

雅四族 幸三枚墓五戶水一歲三八 致生養五月一素三小一五年八十十分一年分一天一 人参一五十三五五個下 人名で言 一奏は美数ある場場 所張, 他小言、少 三面面の人 雪 一不必作 中年表えるりは 76 17

方文川 白龍 1301 作三銭ッ女 ス云 六大なる 子ろ がませる 二方学

るったい 受宝は脈医を大者の 了一看一师藤世之咳"传」温学 比較少暖立つ はき けかり 以多人大者以后 るスルヤリ 住一年 多一年 等過 一年 すの原動言の豪語なる情えい 板道方 治方 五六年 如青中陸

六〇三

石吹叫」「水上金水一造上入丁字分更多温 便三班盖次二一五三 安张四钱水一卷半入了半 高 京三两 或三面 放,而自肠板寒 寸等 三分

小小一一一十八五半八十 三方のに きょう 公少人 弘皇之前,香丁慶弘其公育留心 1 1 t 14、天川等一震三八

覧に 之文 盖地山村 等了人 了師 随 被合 トナナルツ 名が はいたとない。ヨリ 三国方文就之人意 生気なす 区 五京似 整於

六〇六

海大者 班 坚信者死 小粉者要说 後海連ない 写信 人 和放客 门。 世色 がい 小伤地血, 隆三 布制之京上一版到 か割介 小粉着學作物有



り事。胃ノ傷。テ血ヲ吐ヲ治ス此、薬能、中脘ヲ理理・陰陽、分司利血脈、安正ス 初度世カ必用方三云人、吐血ヲ病ニハ先、甘草乾衰湯ヲ煎ノ服ヨ或、四味、理中湯ナルモ亦可 ト青黛ト蒲黄トノ瀬ヲ甲與。ハ則、其斃ヲ速、ス 又云王承郎カ易簡方、亦四味、理中湯、戴々 ナリ初二此、温利ヲ眼スレハ則病トシテ急、ト云ヿ無、庸人識、無ノ反、生地黄ト竹茹ト

治方

竹茹湯 千金 吐血門云吐血上汗血上大小便二血ヲ下、ヲ治ス

當歸芍藥川鳶

黄芩 人参 柱心

白朮 甘草 寄牛 竹茹

右畋阻ヲ無照護水一燕半二人テ煎ノコシテ服ヨ日二三。夜一と

福田方卷七

理中湯 三黄圓 甘草乾姜湯 甘草 作 方瀉心湯方同し之心氣不定ニメ吐血朝血スルヲ治スト云、リ大黄ヲ増、一倍セルナリ 傷胃吐血ヲ治ス乾寫ト川薦ヲ加テ酒食即草助ト折傷即ヲ治ス方へ諸氣門ニミへ ス或細末ノ每服二錢井華水ニ調ッ下、蜜水モ亦得ヨシ吐血劇血ヲ治ス選奇方ニ出、千金 諸血ヲ治ス皆川藁ヲ以で佐トス大便黑物ヲ取盡、則住。 道濟方云肺胃トモニ冷ツレハ必、咯血吐血ノ目量ヲ治ス及以。其裏ヲアタ、ム 乾姜 本方瀉薬門二出, 或、湯ト タリ

灸 右末 叉肺,兪下膏肓下崔氏力四華,穴ヲ灸ョ メ 毎限三錢水一盞半二入テ半分二煎,コシテ食前二服ヨ淵ナル衣ヲ覆之

黑神散 阿伽陀圓 醫學方云大吐血ヲ治ス及酒食ニ飽傷。テ血妄ニ行テ口鼻ノ中ヨリ供出、ヲ治ス 醫學方云吐血衂血ヲ治ス 阿膠湯ニテ化テ三丸ツ、服ヨ方ハ熱薬門 ノ方同之

百草霜川アクダッキタル

右末メ毎殿一錢智米、煎物ニテ調で下。草等ニハー字ヲ精入ヨ皮蔵テ出。風ト灸ト瘡トヨリ出

單方 熟艾千色方 **烷**華 究原方 香附子 王宫師方 柱 心 方雾 葛根治心 人参 灣高方院原方

黄生者諸方二在之此中ニイツレニテモ任意二用ヘシ

舌血 逐灰散 選奇方治,肺疽,止,尊血,門,吐血ニモ一兩口二至。八舌,上ヨリ血出,等、孔

ノ大が加ハカリナルヲ治ス 手賀、血止、家上云云

乱髪カハラケニステ蓋メ

行来ノ非華水ヲ以京調方寸匙ヲ下。日二二三服

血線 有上人指ノ総ノ中ヨリ家ヲ作ノ血酸出不」止。治久一人耳、後ノ髪帰ヨリ出」血、一層云此。

髮張下名。 多年靈福

右灰二焼テ傳之即愈、フルキ大便ノマロカヒケヲ用ヘシ 私二有人獨下層ノ上ヨリ血出

福田方卷七

線、如ニノ走出ってヤマス身ニサセル穴モナシ諸醫是ヲ治スル者ナシ予本ヨリ血機血線、

方ヲ知い依」之治、而立、愈タリキ

有林福田方卷之七







東金 瓜 聖果湯 精学方をした。 が、から 野南江 二旦九 習春散 被放於 海湾海灣

· 陳 《 版 島連門 東海河 東海河 東海河 東海河 五法常 高樓花 新春散 杨角四 台灣原意 為考數 孙石放 里江子 徳新礼 養房後 通利散

明後两陰病 以便失禁子便白湯 大公不通 天小便不通 小便不通



湯為不可 但勝也世為不太是其人者於己力 隻八 第七八次至了以同一次未次三年,是於 下九七月之之八生治の食一色戸門間はしん力致やる こいでうえ 兩陰諸是 食品於了是完之都系写建了是八一個一個世 東西經三春代"傷之人夏以致世人十

即水数以分别了出除散土 等夏人中以自動民地 島の出きの流り焼り中屋り宿って間中は見りかりるやでき 書の成了以前一种得得面子入下病疾力 後、新丁等国、高、我亦石胎不是人對丁一者下後の 南名亦属 童肠 赤白病 炎雨 藝房 廣二 松言所言 名帶正軍 所以也形裁法意 永雪年大路, 好, 将一次有我犯 成門成之 福州 分利 夢山 老木 教皇が ながらなかっとあ

又きないうないこんとうしてきのいうましてする、とうには 一方でからず一一地下 久放松 ありりる こりってきいけるで しているこれなり数の不致なけれては、れるころには 了好信過之 赤白色、於於京八年了了有人 など、該病、多称殊也下るとりします一力 ·赤色素 湯祭丁 意黄名 於馬り 時かり でいれる 路信衛之

教生情、思使大年 如新多年一天的老人 写相人意的色、冷水 馬軍看我也 見て方、電為、甚又赤白家丁方、大學、豆、九一作 看、職員以外门、血像人之法、老持丁原山之堂生 老八八萬以解血者然了其八百八起去以血因戶己見張 到其血石所作给了其一注下者,以是是人人大大方信 九五氏切漏力ニティルカンライダ干者、巴拉茶、一个九之はとい 過東門調入豚町的克克、彭金婆、并以用 銀一又請水亦黃丁者、清水。下到了人名亦養事但会 金色 養花情血色新生元六十二 罪与是新

又無照 血枯 內部 局鄉 居班 建单近血量流了 りて、別路は了文城内を下清金フ下ス大いきにある水 り一年後、李本相的人了又服金本房一時一時一時一時 之文言一多け上次言、傷恨可以付外,即分和之之即 以作分了更多已三八百名之意意也只多凡於三次意 \*る下三ノ大いな三方り一般とに大ち、カハト るしてなってる 夏言なり言うには見る物が下すりはなる教をに国宝 意下門打下等明心更一個風光者小這看也以聽意 大,到也又了了一便里以的陈,引人做赤方吃甚也几人

一大三八人では一方八湯為之体恐下利火了脈形大三人女子 時我見又関係的以下了是一般自身的是 清文榜等一般 豆, 野重国教设防主人文意以休及以後把不例了 財化学、小数三、直、内心門心情以后人又亦心腹血者、 了脈如引ラ深言道が下る中書数力等情報之時 鱼門等者煽的打出之又下都底傷五不升了鱼軍道了 也外表一一多大多地、新上軍了另行大三大便是了 降完成之種了又大便置在一般門言於之意與門 民難人 夏灵及重點病之名 夏春 月 服气 府之 魔生 原小はは、ヤテラ内的原血、れ、青白景的大はは

多八路葵就語言 原馬馬馬多之口、我利之人下班 所及 我是是另外一時等之 我年去自應口 今息まで用す攻災し、勝至不命、ライエラとし 小便多是一方的 小吃一两臭白的人名人博食之小吃一個人門肚根 的《方面理目等日以下·多多合 小見利山小見りませらうるな歌が 中意 取るりこうっこう ララットサルないといかま

一門子を、大学の東京の最後の大学の 成在江ヶ水では食りできる。 展を江ッちから 作就一个七日夜五百合度之情教行言以此以引 校司子小大大大了一天、大大大手三和孩子 水できまりとあるかいかるいでいたからから かんかかなでとる家は、あるとこ不かろいっ下を了また 不可以又多時三海打一大養女物被一等之為等之 冷势 劉後周 多至一、曾明四次上市南京教 あったい つうヒノカスケアをあい、全長につつきとう はは変ないカランとう 全具多一是楊倉人名人表 好人之事

歌信口のこてたれ、いているるというできに、そんないでき 之心神不同赤白り しるからとはりまりいろこんとありるころうというかっているかり り信えりかううとい ルたりかし、ツーララをありかへアケアトなけるとをあり 八字一次中二十四日日日 食入了石就人的一色 禁口炎原子为若,慢病习贡示了状态,性之少人 「ちょうことう」の行る上人間 性多時一時に任ういいでは若人はあず 大を事大意大金領正を肝ららっちい

きどうもかり 陳米、飲水二人人了下人的人又方有人面目中 ではみけたす教月も、例人」るけれしば利也に 夏、於了了信息中上日時事以外人 ルとう切 ありことは三分元、テモフ家ノ脱食、馬が 所大海の一行いか、豚病のいず病なに終まり 至三八年、明下海之院、むうぶかころころ、海京 不是我之、晚间"空于开"势小少道上的一名 京城生 養 海底系 勝心九以外原家 如此子五具来更不 右下高的大

文外的心心 写及名及肠肠水水 教食品他国 梅の方の一次できる 水形 人間ったってきる夢教士の北元 ひいちころうとといれていかいと痛にスとかるる たろうとうりいりませてするないはいまちかってき 以了一一一時以又已至大是上到少少了好多人了有 到る八人、外、切りた了同院一一世門門切り四年不動 うれ第二十二年 皇州尾 作之外散門の形成 復門以放 料板 青皮 邊水, 乳明三去面 各人直指方を限し、人主、八金、股人の不成了 でで 等随利が行人物教、四三人子事用

爱我,我不是我对不少我人我中我一到女人情况不是我 笔黄香湯 葉皮情言 けれ、竹着等成分之人方面 五天敬义吸我以外二三八十一清多多看月以福 於是此人教是此之為 近 三 動,又不水数不分意道, ター・アイン 三川 松下利、何、用之人、除黄了小佐方、情势、快势 三人 藤成陽主人 京朝文八郎送言教文 近睡在法院所的 城順 水水縣 是一种染利 的 黃色阿修正如人

伏葵情趣 發於 国面 图 而成不已所順 しいんからましてきると間形をいいかに何時とるはり 大陽、用五教養人会等己以外外院院接着七 節教之事,亦亦以下野多海又盖三衛作多作為 教育九り傷也三八名:松不下のいすいらい、も二人最上的度 魔心 化小小、骨大大、一天之际、不死 看南京各面上を松下月至り伊東京人表示 大食又意為了不食完全、性好的物質是花木 東放松 教極力方力与小方式以外鄉馬處之於是五處可引 下南時数少何年不不少台。處。老有時 でいい

- 快分ノ心を下の月にかれて後、本書州をうに先山 一一一一一人工病 無以不食 八座上将是五元 等情又与一个以下明 自花人 報事飲事的典前了下水、人名教養石建的一等 東及一世 湖水南地 食 喜一食的精神 第一面了是一件一大一直科子生白水散的石言情不 大院八先子真人養職婦与所所下陽里了 淳本小町是一十年上次大年的份、重記十 黄水或"多三桶不好物品 既去了随致自 青度小赤は美丁芸住のはいく又馬松一席をころの

解門拳走道,則以數司徒,就他不完死何致多 五二种内以不能食正年教心 事門四京城長 意 明州代色多彩多方切布之,即任如有克克方 行之如一回版的方在此元人物世之智的成 信息以前受了食食易化、肝甘二、アカツノ素の 马将祭不是不知,如在一下一大将多之繁情的 管世界在·原州·元东不住之直接京明了 地歌怪尚易方行之 雷四 解世太陽世小殿世 更情事以我人的小野菜、降上清美

·明言者、中民、特力了面色重要了版明被盖 地以張為了後又小阪府三小城南之六成世帝成立 いうり鳴うかとのようろいはけきできな 作二十二十二年前之时无明四二一八後丁奉一名一天冬二 後至一数馬至一校公司統都其一大板門京歌 太白歌 降明 多月以下 湯原 五日 以疾急 版中新文後等名版了以下法室也又治分三四門名收 礼當於官本官科干茶 京李 出的是在了家用 といっち 病験は本以下疾病と京覧教ノ 面型 以此下亦一問以計四日五十二

·多明ノろこは、肝り温ノ雷ラヤンられつは了校。王星 文部不将一次心 うるはれ 右己ラ图上三部シ作 サンヤヨーい三柳でり 三丁多一分一十三度一七二百多色之七七九大多多 かりをゆらりやせる、眼底によっていりばしきる。破破 除医場り教力用品了凡電きケテル下階電事 行了此生的意外一个各品的有主人你安所四 上き下りいい所同とまる上海であるうちょう いうはいを又といい野中できりつたを、ようから 海門 直指方言的信息上不好生正系教

到金原柱主人以四人一八万病,手病,马人人与腰力 あり、女テアトをは野ラルアンノメスケラ 下1000月日十七月之冬日間虚り三枝的意志 時少過できる時、時入了少三、白曜、時又了、吴名之 是例 全学的人格的一个是了一次 こりんとこかれてとから腰からうかきつするし ことでんべんこかいたスソノネカエラさしち下ろしとこちと 世下一般二分三病、ラスとテあきはあるのある 白彩之中一時一次多下次 そりん明立くいりんともるちける

少いできまりかうハテソノ表帯ラと勝るっちょうから 外,不知之人三年人二两一次八多了信以其此一是下ララ 夏散 若相及 有子的豆冠右防法上海的也 で上於成成五月 野車四本ツノはアラ九之聖 大爱事之分了多到小力不島格在京中以次多多少以少大 松河のマラヤラ川等於を 偏的計量プロテ住之 三人は とうなるとないりたい、うこうべられ、休 一方、ふり用とあては 好子方、よううこうころろにいまから 等差達何勝囚不正我都何勝 修養達名了 积裁 久中記れりるますすが、没一つあたっかはらかんでしてた

六三八

酸打造等皆不可能以表際情意 これのアルースをはっけるは、ないない シルコ、一人数なニアーもが、一神、 きる 東京原京都一年一川之的一日 智情 ないでくろんははノニ、川 がこととかっちはるに 州三八次府三五 献告一十一世 職四馬丁馬 立是不以一年即何不多一年 · 現其主 沙

本竟与有人污水水水之即不而地,所我知 死,助此一位還三至八生人又傳了写完那個先名家 なるとうえいえるないとるいいるまでうことある ことのなべいころいれて又はこう (気を被かえる生) 金之とつうきとりてとろいき丁下かるは、近年もいるでるた 不食人の少死機的胃大多一世経前到法,又 いうなかいかせつ 言い からてきるころ人で死るをはり 取赤白百河,那少了为江下之一之一是多 ちいてころを歌如となるまかったなどあ

前一九万万人及一楼里是一个一大大厅屋一个大大 一気をいうりょくとうしれいかり日本ノサカーナノしまりことうで 度,崎顺南河湖海岸港多一一面色对南北台 李文白体,那代名,七三号五一家 ちらられる、死人味の豚を後える、死,情心器 いたかとうちをしてもし、あった下二万人は微かんきいと 了多数大子 等死了之间世 化张四下服城 聖果湯 和一三勝馬 秦建了於於西河。即 生たっ食了内。即思い 傷といいろうとる

ノルをあったかというなで 電子をするいかり をいければいるのででいるがある 生活子中以 石、七一多以下我也是四月 的老师上意 明小後不下的人 學海 拉片 知一条疾者 家 正生冷山版章物· 粉多考於不利上底以外· 五、 五、 ろ りまり、愛ノーナル、りある、いからそ然にきる 名事子本此三指水一卷中文章十八次大·己·食汤·温·脱口 聖東我一及 里三 演成 的是 中夏 表示人名 京文是教后等在女子教皇及《原思思思》 は下水ラシスカかった いいかしもりかんかが

"是加读我一笑以此 又大林"考上之下一看了为《京本教》子 一章 がり、 · 声 九二世代小馬八天物手下記,不食うなス 右對軍等人以上收象三毫三十分常要應以暑傷呢? 史かれていますってしまてんというなべかいに教しところは後に 作る子人院人 又与又成 一年入一年九万年代者,中与多三日的山暑地也与 英國九 祭務方言奏馬三人名不住的名 美古是 同日子心里 華男教 日本教教 五、 原在九 右に味られて素色から三九を シスス国ニカス面り

・ラグに那に 「在力下不食日こ、ヤセットロフルタは人 必見不力了事村 成更生素 方まりなり二人ない一年家一ならう 内意意村 了不川与及 較量 尚者女不手 できるできず一たりくうたまりまし おますカノーテー版・カノ屋面 三百男な様方云が傷システ国教程中大 一大三三七世 勝場時時的人内的ケカックラクラン 三国为 集城方人世情可以 到冬数 对中央 右同一奏 院 小葉散 震频力 五色一大大大 人意を教:四了程中九ツ下三度的第二水道习到 私。止 八五 きえりをはようとうですがられ

福井、三所四里東以中沙室で多ち、成ち、十十十二、 いうとというとういう ラナリにろった、月建す 富金的展考了以外不是一天肠胃虚防,两几 以按考表了一便上一不食的要以明明人 公言以前 海南北京下海是教育了日夜全夜人家属了 いいとしいのととしるだちにできた様から一動の三け 不以一致生物少食。門害可以吃好一個馬馬斯以上嗎? 北本学 歌をふいり 年をテかれて 全面光学和全年又大大的人工一切下高火色图 ていてころんとうけ

一一所勝可馬馬丁の大大 英月了 學學教本、至了五一年生了用度之一年 おきてといているいちのとうですることうちとう ける まいせまいっし 模以又居者方子要我的企多方方是极一多了人之本病 中等自造一個是以外的學的學不多不可以何學国中城下是人 そうからりるではかったるという屋林ファンはですす 是京人是我島松了一時間又聖蒙教事而子二等方次 きしてしてんまりもことあるいましあ後をいれてからりいる 「阿沙山」「馬島」を助奏をありてくるちょうとりましている 下多了三加了小便不可以又写情水了

一一 一一 一、丁丁学日のちゃう 可以新務分別名上養城四川为川里到一名小 小似外,是一点小人一些不達三百女人是一五五、来為不二公 千かまはん、一般皆なから、一下田下店赤白ラ ライン後するられ、又三力のはあるとにる、原型こうで 一年十二十二十二年三年三多、五九八八七年下 石京的信用 九 楊桐多大。 为人是可是一会艺术 からいていかりまるなすないことの時後をそのかるまち 村上 松野 ある 上一十二年的人子 門子二、を様子的大水丁 三丁豆素一份はない ころな前す 時成う からいかくちょうない 服子為教行四八下位

はいまする明三年 西米一根であるるダノないいの 馬動小五月生日松、少多上のおどとラス、小うてき 十月一大臭ノ水二光四个一名為我的人的云白梅小人本之人 意力 一元物 ラハマラうてい、「なまっくりるこうで、えん 行事一个米俊ラ明ラ下 三人間 又一方者自溯 ラはまこり 間不二氏せを没まっ とが風なりから 水水をあるするを物をいるだ 少了教中午睛、女甘草等發班回夜会度後 記一義前伏を一及宝高子言るでする 等の は焼火物 黄海方は共りない とろうかったられ

一時一場一人をいるというないになるときでいる 成之,人人形,三十八次赤,三十七次教一修司亦此, かい好様報で 当及示 などころかず 後北 お、たノ三大のうえる一カラナテナラ、にならい、こうこう 人人にりないしはよう ツハンフラしいしている 村でまっとうでくれいた あゆ 養進 いいかに飲金かる 法以 中記 す 一日子とうへ 上記書一方子 一大学 一大多年五丁勝一文人 · 人方 · 四十年 · 五於 · 新門 · 赤石斯名不 · 公下是人 但う 醋 一日 日 相方在元 幸与子似一下 無原は人名称で 多点十年秋人に、丁トミスンまといわって 八行以下一一之本与小所写意的言

知三部子"好了米食"化了下又一方、老川、宋平下 才而是 自不是以表示 水香 食豆及不 からいるアルリ 起来了我 老年下五 只是美事又 一一味らうちらこうくりコアノイ あいったけんでをサーナマルライ 大井所かったこと、マテハ新子、作ラカトララストラー 上下三次之一を到送て 八川北部まとう、七二年百言、東城川、一日、八大村子子、一一大村子五天十二日 京州新工展的 白題名、

スラーカーを行うないこれ、日本有力的人心里があれた。古 一川成了以後以下的人之人をリハラ直とつという方面 南西 自言不 自然 与徒者人参 地一川有人下 一提班 又如日子与人又、如方是 又处衙門了一一八地 ではなる。 かいしき (1) 中一 一日一日本書 内理方言にたる一十多京佐川 大力 三成り一下後水高等三十年代賣三十日 及門はしましている。またって、最大 何: カット・ラーに、際がこうでは

なまいのとうなりををあるできるとういはちてき 不及他力行义子學起等。此 ないとなっすいりよりテンクナラにあってる 肝智にすとりをみ 殿名者病的的是是グラノ内屋ヶ崎の大阪からいた 下四人方, 實了是為一方此 中二十八人 我我也可以了你不知了一日一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十八人 mm 加十一千多八石班之一三五元城也也 丁春三年 八十八八八八四八神男传 管 三稜 白花春 白石等 屋都後等 地震不言 あの特代者 水南川原魚 及里色でする

三多一一一一年三五人人 意 こう 子本の下り 以いまってい 一一方、方、定人 ルノー・デーー 所成してのないったとうないと 座門下屋午同世、大二八八 197方子三八岁至初了 下下二八次本 らあるできれ からんず あゆきのれいま 名はなかま、のここに合出る品級は今 養職場本五二紀湯直以一次数石間配行 The State of the last 去年一切此的干三日十二十八老人要幼小光~~ 

一方分 成立五丁丁三 歌一一三丁夏九丁地大 右手上力以及大学上等此時多不定世力"生意之方於友 ちまうかり地称我一名 分音を同る 安美你主 同新院、でかちりに入るに三下いまりとうる 好病校、新至如子及於左下草機 明縣 格以太下 石井、大学、東京の方言、食工 けるなで 北京一方 であるの三人できてこうえいてきりりちる前後 大力之我一年 打新 烟花 七十八時

居以以下君子 以 差与不 是 多小作为和之之 11月桂二五一日 人人又是於不前一年 石京八年八橋がたり、一をノまりお所が 用了 后然量 我石的金字 すえまする 學院中子が「ちょう」、到了、三十八年 京中二十二十二年 在一场力次三十八九八八十二 とちまりなっ 中一人人以及一切和一一首"人是以人民都打出 音車 きのかからて、明をきしまりいるで 富養電影子で下海世で下馬り、下水 至本人二十一十一方前のは、一新八八八次 花りの丁二次に 十六万をないちつ

「大方子でも、いいけらずちったこれれき 「一大」時前日に · 旅からいける」 たけいけん まましたった 奉上一舉百二十 雅納 過一丁五 為明 以在三版中信以 管证与下下改英 高い十年以下人物三个日子之前以表教了使一 二、此民主义的 十二月又完全以中日方方小以降的 要的人 いのはまに、一次をかりちゃけ 

一個百萬十分之張泰一名以外 本明所被方面 日本日以下を動きて又上大一七二年七十八十八十八 「こうつうつだき」をこうため、一に、七年こ うれて水一水一水でかっていったちゃい 動気はする下下病 何以下の方は変わら 下生を動いれるいちかられていい 尚豆豆 · 以方心以八角件不住了一个人 為放松口言 在我似了 百万二十二万人以图的场话到

一方的结构 公三班三 苦红干的大量 又はていていれるりからうちんというとしているとしとう下 蒙古一大小江下 医等三方形 小次五十 東京監衛、江南以外不及一日年一名以中之江京、五 いきいいうりを 石木があれ二代四般小です。下一下一方であるる下 いかっかりりできる るというないとうであれた 第八九年日 明月 秋二日 14年1日下、秋一川 佐丁独山 八不應而花安 来的四 指出了自此人歌: 是了是及一种广外川 金月 人与人名以并下教司王内 

なからんける 新はりしつ とここをころ 在飲了一天一是以及多年時至山川下都門 1 一种明明 こう かかからすっかもしいであった 一門 一一 小一一 MIN CHARLES OF CONTRACT CARLOS OF THE

精達京川以及以外等的方面照下沒是 是為 美精力 下部 一直アアスン 傷不以亦為子·他了所以之及文成人,主奉後以下、下方 小、少立的からから、梅いい、山西の田まり松至り状で いるの えるないというこうないと 京はいいは、東京的過之意があるるとは 続く 小院里の世外接入基本の八八三百班 香飲養養 すります は、ていいとまりとれりなかをようではれる 14十八八年十三八四日南西 、時人以近回江江八日 行人人之いかりある気のはいりの大きな技 多樣家以同一如中東京東灣 廣陽不可以如此 中面對心意

村養 不到東京相戶卷 大學以及一人 文都不以我 事者 指軍以外主以来於多學 下本事 少計水三三年八丁とからますっ豆で会者。水之下の 小小 一 一 一 丁安城 公气 いるが、これでは、 成下空服多人大学竟服了会会好空福 かはつからることでは、からかったスリーサアりえたと 四次的 四级人名 残花

室心会劳儿 さいない ちょうとんと おかた水のラケル 夏季方下三十四次次以下 考 學到 夏里日成 一十二年一一年二信任信、三大一日初三八五 村九 ちまメスラワティングルメニナをでくてとうする 自称了 時になったままりりラスな松川、さん 年一刊了 はれる そのラ又言下回人地之来 阿生方 大侵で立つ下メトララッフ将人馬路三見

作品不是一次的是一支 此数下丁等了男子起席大 照中不 流行等情形 死后二人人人人人 一一一一一个人人一一一一一一大小小人 山かりなるときり すしれることでくるり三万八十冬できました。いっといいと マテことかりうな高いことがあうことのなっせれるとい イングラ ありたノミケニアニノ バートラニンニュラーニ 大き方け 名で成り内ことは人十一局方 污疾 上一一一一一一 配色质的一板食品 一一大 我会 然是的 大意教师 一下多年至至五万大等了 一時十多人飲食不可所於 之時些·肥

又脏,中艺为三师、肠诗、肠内、七、天元,母儿爱 等数的公公 おおいかってからすいなっとラスたすこういっと下へ 打下でれて入了家一門之一夏然一三時、ラコール门時時 こりノラナノハタミテホメモ教子マラネラ三流、到りかり 好一在弘内的 好又此好於是不好房上 賣城三種 ·勢将 達子 鼠粉銀冠 如此 京府金店 省大 您她 吟菜

できなりいろう 以後久不明明信丁八八七十十二年五百五日 これは場って、過ごきにありまりとうはプロフでいると 我了一個一年人所以 一下、複發電馬可以 在一般不一人以及血人耳之病、山中一時 金属 鱼属 南 源原 三十二 好一一一一一一一一个内心外心的人 易回ことう大使るラ下スト 其一院等者以及人一一人 各居如文子原大大便 村代、直然りてからを外でる風吹、電影が

アルルルインをはし回る アニュニア かられて、生味と 一時たたないようはにこれるまったるいけりからえるい死 野生 打了一十一年 多路之及多日本 勝利人居的主 おいえの一日歌信情大意 不明治 のる勢、所名他 数方成人大松大人名光不易降人物 一下 小學語 時間所以外外的人人 勝時 以歌立下 原領小子 本於二十七八年大學之表記 我南山 外房下名 米美林、空人以内房下人大肠不以 及 用軍 一般 不一般的意子生好考起 場所以限空でかれては達えませり

中心 至一年一十二十二十二八 初秋而至一时日二 マテランともはいとうでいるとことでは、これできるというという 左京とにノートのころとのころとうころでは、大阪であると 次ララリッち おったんときてのうちできてかにろい 右四分院会民物 二十二八八十十多万里城了前 年前以 一一 以此一一 春南王村中文 空、江子 三年 五年 小一年 一年 一十二十二 五年 此樣 面的 防門 和教徒王 概可不动 而以内·南流力·斯·人以久以子上中放了

文始目 旅游与空际分局中人、四人民等动了赤白 都英 黃明色我 腔粉事所言解告以 弘獨中等 一月三季千八苦三三天 左京之情がはずいいところりととはないとうでは、 第三次三十年 生を一二次一成人以下記 三方一分国江西人人是公此出巴然然 一切石歌 百一十二十二十二 意外 百名 名子文 教育之 弱于一大人一下 题之时 如之外 シーニアンラスとのころ 前月的久 点语子 右京人名 月九五十五郎 たらりたいいとなったとうメルルロニー

ノニュラーが、あっていることで、ないないのでは、まっていいいとう シーニア・トラナノナースで、大きないとうトラナノルノフスをよるない、ではらこはでからいるなとうとうまするとことをとことをいるからないとうなるとうないというないというないというないというないというないと 之方式犯称故事是是一九八五月夏可以美 一度、製品用公文本外、五十二年十三十大大門馬 笑言病ないる。ころ、ころ、「なきをちちょう」 一方流、少なる一大人を教上、一大人 大きは 文を女子のでつとったでとは外では おうに首 右京人水四五枝りてラニュアの一葉 入學、教育、左方での発子の十年年

版 (1) 下下一下之外、各助于不断工一人 白子之一十十八日二十十二代章故之時代之 不行一天是行手上行 的紀文令是不 なるとれるこうるれて 智事 外の丁素 子子奏受傷行所用 所之子的被以外以此一分官奉 好意がは以下五米都上と、意用、此人的力力を 都致 右京ノ二代できるとするといり成婚の以此以外 一院子 アラありとテクラをい秋数に上次学 新沙· 是在下入肠等 然 · · 

川大しちょう 奉之を一てきる、り、村民又名水水 小田 では、後になる おこのちてこりとはっちの 一年二十五 一百なで良 在衛衛 一大手 大伙子等一下合 打了一日間二八名者者 是一点 葵納七香作外 これでは、これであるとことことでは、 前考發 原将下四岁的人都是 流 ALL ALL STREET 日 日本日 日本日本日本日本日本日本

: 四种的人人员是一人用的一人又多的人们和全部因 にすずすってんといういているったかられてんないと 以前上三大後不過多小後傷馬物,水大不好降初之 的後之意門也上人人使用新人工人大量已至去人 東るな 好れているいっかりときいういってにアンクロの 名大便不通名了隣該十多又教食 學與少勢中小方大便 すとうすり万度、我公文的電が白りこのかになる 国格の 海仁川子できれ作のきる。 のなればれいたち

小便利もある 写中我是孩子也用一条和信息不住去以及正成为死意! -るかナテラノーなにえ 「ころうでん 大量 事力的 属仁别和 為引 為其名言亦仁 松文多支でき人財多手力同松子小工工 茶竹事 送下四十十十二人又一七十九 又小点及 此十五九 又一大八十十五 三天武 我几百九年了 有几人人使和了人 道友哉 右面こととううラララ ありれるとうとこうま 通の大学では 老人ノ和核ラは、養不敬美は

電子の山水性が明白テン丁海、中南の男人こうを おきまたらいないとうとうとうなってはないとうないのは、 島というできるいるとういえるあると腹になっても 然の一、他の見して 中語的のの了好。是人各场の時 ラーシノヤックラ 下引入の見方を変してる姿をして 動は、片勝宝円からること あい、ころと、ソノウのとは、またなり、そことであるり するとう二三日でかり、しえ時のからまで又自己はり以から 大便不過と大使る心ないなどなとりともつれる大き 大小便不過一大小佐俱一不過去 時一方光小便一

一日子 一日本の一大小三天下三天 大八八九之 上一位的 城堡一是多人城走方 俊弄 三一一一一一一一一一天的一名一八八明不 後二十二 不利 いうしき 好食 都不 かかる大八 大門及前大人沒有一日一日 門野大小便から 10八人後に 東後 リウミーの表示で

中國的人 皇南美子は下西方者 馬高 えん、ハミナハア・移入にいるかんというのえ 左京人間ノイン以下を手切子上、凡三之人を打了英 こうそうれたいたとう 軍美まつ三ろんこういろう 右キノが角ステ下新、中へのへこの過にみまかず行 大小侵用れならりことのうてきりはつかったいともれる 松三八時以不完 又一次中華了京ノ三所不分。至于下之 外海 又喜的方人使不過一点 多 節轉外的 是一百日晚宴教人也面是

数一章 治泉家、ころをまっ切りまる。原治四十八八月の名文勝み、清一丁かりるの事勝至、死亡は 三十八日本了家了八日人、八三子を小少五日家国に八八 芝言之上、吹傳于小爱不知人又三方分方序,小学三方 任武寺十八八人劳力在了人又便们也 人工艺的 的三四日、「月間は、新小元のは、明る」」では、 在まり三ろう 12mm と、下門三、時有三 以アンコールで、それ、一名アマルは、直のできるとし 陪白目 11·大小便考·して又至立体以上等村、東部 五於教 直移了大小汉子"大世"一一次大声子子不 如是三月人 写道 眼的萎缩

おかっていているないとというというできているというです。 かなから 我いなどとないようかい 逐一、歌奏写 治力以 数、数要 不不多 世色中物少的年、不以下 又在 本中 是 以下不 することにより、ことというないことのようないからいない 之林 多林 丁二 事体 芳林也又多 百年 然后 高也方面是所以 如此是我 李町 林山 多柳 鱼杯 高時人名休克 林子上之之又面为死一一一一一一一大小大小

六七八

心是形成了何更"方边情看好玩之 10 70 70 70 一日 己三日和俊明原表文子和是三 一人で、り一指者、一年八次で下野の男子では、三年、他一八次三十八日の時子、教育の デットニーノト アルシュールは、あべてとこうー こうということということとということところいろうないかの 佐りいは不自先に、可与三和以一世之二十二年表 時人所に

かりますれるとううりいかいまりけからいはる ないもろうかりいいかりとうろう かんころう あるます 京京 有了一点不可能了了多山方以如是了 たおりまとこれせるなど、多食気の物味 高村 ちまり三路竹果少八日水時不三 八章が一般の一下一章松一下 大小老熊不同一房子之后一年本以外人大大大大 五林最外面方多以外不是了方面如了以外 熟松芳 生产状节

一次大自放,方了川日之林教下门也,方下气 一大八つとうないのかはノろであいっちょう 大文學、九司四次石墨等小意义者事后 高的 美子 白木 有言、心图 美子 明有多 石工等等于 おるこう まるる行きかんろうた たっちょいい変ルス 名子、我子是版之其人版版教的五本的 東小人少麦一菱粉字以下作品 何里三首以中國以有 g t 本班 方附小色了了 道赤四局方:からけってきり大次 万年 信息力 へん 表払いからちょうり 不通為明之

有人思為一气美多多多人又學不便一直练了 あるながで、あてと言るでは、大大のところが、大大のところが、大大の人を一下が、大大の人 かいてきてありいいことなったも 人应给方法的十十二七 白茅河下又竹家家 三部家 和司方 迎出多了下了 钱数 三天夜 美子的屋局方的附着印 奉行 大學 五卷散 直持百五四数三天一次,白人 奏此

一名 一旦 一旦 一一一一一一一 各部一三十七年十七年八八张一下佛里了一大家 多い、内心とう傷り称の るこれにきことなるか というには一大きいてること 元代を一一日日本他の如人 あれる だったいというかった、ちゃったいかった 所方: 首をなる、抗子であり · 一天人の大人の大人の大人の大人 おがられて しょうずけられているを 高川 屋子 ことがいる 手札

又如你"你自己的方外元、女爱吃吃 たいかうかうなうとうとうとうこううこううたろいろ 水りんでいる人 多数一旦有方: 以不良多不得以上小孩的到了 八十四次の意味小使不自然方面核门方 かけてり れか後かいなりぬ はっていちりしまなた 夢一年、から、夢ら三年又言一斤 うかうり 方面小腸ノ至水三日、カロマ道名了上記 がなべ

The Carlotte Man Michigan Company Company なりおおうにこうことのかかい テーキアスルますのアーと 信三八人一首并 面一一一致妖事例 小大人有 さずりぬはして、ひろしいし、 前ラスト 皆テー 上をなるというなりととしてこと 所属計 三日十二日本人等等小村八 難信等 行は二 マーカーは 岩一松夢子 電光 子見不 所降 大村造明 · 五情看 多, 五月町八年者を張を立ているい子原ル 白陽八明 夏八文朝之为中我八五經子水言。冬五里万水 失於追及小為多區被一小人一屋方方中了一 年心是 下方的的一人名人 是祖立四十五日版工工部日本 左御まり物 野都一川初あたれ、平田室に後少了 您不是一川好學不能多 我们盖写手在些意思 成のこれでは、りもできたとう、ひかしてしてい 高文文里京上京 高级了三人 卷水文不安納元 記味事門 湯二かり、降教之者可以為事等 小便白馬 头子,是一次不隔白馬克丁清陽小五

I

(美三肚为此面之 中ツムルフーコ三世をころんして関を見るとの村ところい 八後天林の大方日前、多町を行るであり、丁 代大きに行う門立ちゃいいり 一方が 年初一年十十二十八次年 夏季 点信用 弘光寺 白為里安的北市外 京便失神小 

NATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN

シャクラックなりし 夕東原門が多点小丁、以為了最名、小师板を 明養完助力住意後見中養野二十八日的 聖い高アリトラクンであるするない時、七小から 以記及方院動一年、女子京院係門 是一方三成之人八人 る十一行之名 いていいとかいいろう アニハの変を奏しからし

まていたいをラインというしばいる アリリーモラ 度教 路道 二十五二五八号 五 经五丁 動を子 かからろこれ、ハマニカーリをできるからからち、三多いと あちりのことではなりカテアカムキーようなかとうり 右差ける。首を一年、差けまちのす を合かい 村子ハカノミアれいます きょうティールーグ をすっとっている かいっきん りろうとうとうこ

はる小見丁学し、各四十一一一一 小道一年 你以作 おるまっとうけんきあって、してしまうとう 一指人的性事以中等 等的 一道 ひちょういとうしょう 「村 上面 TP 一一 以一陸本北三三二八十五 - - - Foot - 46

之所言平 还都喜我私知之雅学全有前侍色 李八年了 张元 弘子 ち流行 システサ 大河南东













## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

## WILLIAM H. DONNER COLLECTION

purchased from a gift by

THE DONNER CANADIAN FOUNDATION

